LELENER ARE REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF



RS 180 J3T3 1935 v.5 Tamba, Yasuyori Ishin ho

East Asia

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



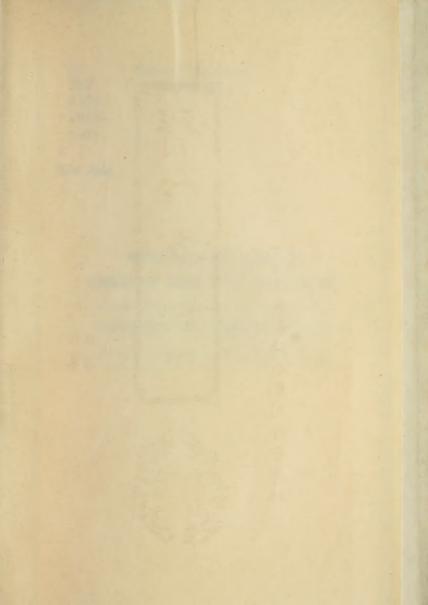





RS 180 13T3 V.5



流金割禁忌方第十三 金 重 血出 不正方言 弟 治金割 治金割勝 治条創血出 治矣創不差方第 出方第 ・弟十 1六01 是四

治 

生りょう 她 骨 統一地 盛 咬 不 方 方 解 夢 弟 世 山 山 冷青蛙 治 监监 吴公螫 她 血 入人口中 的礼 蝅 虵 人方 方 方 佛世 無 一六〇三 世 一世 五 五

治水毒方第五十二 治蛊毒方 射工毒方第 論云九被焼者物慎勿以冷物及井下泥 衛之其数氣 灼方無 **那五十四** 五十 和侵喜學館者 治井家毒方弟五十 重毒 博至骨 六〇四 餰

弘徒合及合也 若已成落者方 更になった。一 葛成方治湯火平灼未成齊者方 之以林瘡失奏毒則去肌皮得寛 三物吹鸣奴水五炸麻油一炸合與令水氣竭去潭冷 又方末石事變之豆愈 又方支子膏方 又方以豆暫涯之此三樂皆祛不痛不成秀 取冷庆以水和香之尔以清之 又方成為子白莲之 白葵五南 黄芩五雨 一六〇五

已成落方种皮焼作末粉之 瞽門方云九康湯 大魔致途 要にいて表二丁 要方療湯火焼灼爛 又方以好酒洗漬之 又方猪事和米粉连日五六名 又方養大豆藥其汁 又方绪膏 藥 柳白皮塗上 以白蜜塗之竹中幕临上日三 前雲临不爛易愈 以傳之 傳事散先取大豆者

一六〇六

とうとうえー 僧深方治大 瘡方 金方治大燒方 契湯 青油大焼瘡痛不忍方 丹恭無多少羊時剪塗之神良 尚毛細剪洋 膝和毛塗上 · 露不痛神教 智清和審委良一久 野二人盛合和# 又方绪事黄柏皮傳之 一頭 骨 英令消盡 以付即老不 後達青散極住戶痛無好 用猪脂 9 一六〇七 作

龍門方大焼瘡方 驗方石灰下後水和遙之 蘇方鳩 真大草產之 又方榆白皮野塗之 新出牛屎篷兔 又方支子二七枚蜜三合漬雖日三 備磨蜜膏方 賊魚骨二 米庆和水付 九二物治為賊 T 一六〇八 無

治奏割 香婆 方治人火 繁方治大療矣瘡等高方 九四物切綿裝苦酒五合淹漬 相樹白皮五南 甘草一南 竹菜三南 柘白皮作末 中病則以病門 和猪咱付之良黄 上日二 一六〇九 芳

事故方治矣瘡不差方 又方奈新灰水和傅之 高以方治火瘡矣瘡終不肯緣方 扁鵲針奏經云九奏因失生瘡長润之人不差變日別奏上六七班自老 未打或中風冷故經久不差也 付又方牛矢焼作压傅之 又方卷毛烧灰至葵东 大直方取殼樹東邊皮養奧去潭與今如糖 7 六一〇

冷故也 葛成方治矣割及諸小瘡中水風寒腫怠痛方 僧深方治矣產不差方 驗方治矣磨雄白事生完心痛方白蜜雨 馬賊與骨二蛛 二物和 源論云夫矣割膿遺已後更城腫怒痛者 九四物攻明与的合英去澤傅之日二 當婦各一兩 白杏一兩 二物和調達瘡上 一六一

中日三 范汪方治奏齊腫痛方 取並傷以薄上以火冬令教入養 **醫門方療奏養腫急痛方** 切以苦消侵之三味一宿以被火藥三上三下錐白 黄氨度去澤傅上甚劫 柏白技 當婦名高 遊白切一下 猪事一十 又方以艾灸瘡口日六七拉便差 又方但以大多之令教之則解之四日六七大良暑 中黄出水和麦冬要漬

一六一二

奏 割西出不以方茅四 金方治针失養五出不心方 劉九五與氣相随而行故風 既娘末猪 昭和蓮 注中心冬月末千者 針奏皆是節元俞墓 出氣威則西不心名為發洪也 来就而動於 一六一三

又云夫金割冬月之時我厚然温故最故薄夏月 如是者多四少 毛少腹 爛者及血出不四百行随出如 念 尼眉角横断腓肠乳 一六一 四

金方云儿金瘡苦剌痛不可忍百方不老方 氏方治金割方 汪方去九果鎮 急且 又方以石庆厚 白一把水三十煮粉 而棄取白 命愈用故布帛不寛不急如殿 了以厚塗之 又方焼馬 利五出平無薬被葛相 上血速愈無石 一六一五

小品方金割無大小冬夏始傷五出方 劉消子方治金割痛不可忍順疼不得任心痛 天云金奢煩滿方 赤小豆一片以苦酒漬之灰爆渡漬之滿三日令 便以白匠厚傳之仍聚若割甚深不欲便 內少滑石八令割 色黑治服方寸上日三 當出敌年羽里由方蓋常秋之 若率无白庆可用允庆已膿中有虫白庆傅之旦虫 不特合又公痛為可內少 5 六一六

文云意中有鱼鳌古人抄著之 受してラーノ 能門方治金割方 要方療金瘡方 地松草質付之 散方當帰 南九五物合為下節水服半方寸上日三夜 又方焼青 布作灰付 甘草一雨 萬本一雨 桂心 福斯鱼生肉 一久為散以粉磨上 即止 一六一七

**陶景本草汪治金割方** 聖門方金割止痛止血方 又去療刀斧諸魔方 葛根為屑療倉剧止血要藥亦療席獨務 又方生极草 高傳之止血生內 11 六一八

急單夥 割 生栗黄付多 上痛止血極効 一六一九

慈石三南 游石三南 九二物 **育子方金割** 京以彩傷上即入集勢方同之 出級令入法 黄取四件去律以 1 大二 (

葛成方傷书欲緣而草 治金割腸對方苏 源論去夫全割賜 二日入 日死馬南頭見者可速續 也若腹痛短氣不得飲 - 上著賜者方 一六二

治金割傷前所骨方無八 寒即碎骨便維連其愈後直不居中若母 雅愈已後仍今 與不止也若被割截断法源論去夫金割始傷之時半傷其筋荣 煩膿血不绝不能得安諸中傷人神十死王 獨躬便取 點血逐其除勿令进即推內之 月便维車其 一道續通急及與其面 一六二二

難愈亦死 治金割五出不以方無九 小品方金割被勸絕令還續方 **葵塩三指撮酒服之** 心前赤後黑或黄或白肌內舊夏寒冷斯急者其割 源論云金割四出不断其脈大心者三七日死血かる 取態頭中腦及吳中內賴效之內割中勒即生 金方金割西出不以強之咒日 成方金 創中前女脉血七不可四尔則五盡致人方意 ド 一六二三

孟就食經治金創西出方 接職菜對之 汪方金割血お方 流獨血英楊良藥百暴不如勢路日二七度經之即以 公甲今日不良為其所傷上告夫皇下告地王清等 要方金割五不新方公葵支傳之 又方蒲一首一方當 帰二南二味 節下酒服方寸日三 又方傷車前草汁付之又方以蜘蛛幕怕之血即下 女方治全創血为方 口醫暑預以薄之降風早老 以白庆厚果之 六二四

治金割血内漏方第十 薦 笑いうラー 葛成方岩血内漏者方 食者死派血在內腹脹脉军大者生沉者死 病原論云九金割通內亞多內漏若腹脹滿雨肠脹不敢 限稍黄二方寸上西立下 又方黄小豆根汁五木 縣 縣 為末傅之 又方所来樹取白门塗之 利方金割血不以方 又方虧香末傅之 又方似干馬天權之今余八次檢 一六二五

督門方金割血內漏腹滿欲死方 千金方金割內漏方一拉丹為散水服三指撮五尿血书 紫加大黄ナニシ 乾地黄谷士多 祖州為散水服三指撮 豆尿 血书 又方以黑威湯 今 契 財腹達內則消 標節為散空腹以過服方寸七日三於五化為茶口 又方堀地作坎以水波坎中攬之取濁汁飲一井許 前天首當時人為了多方子多有章方分奏補董 一六二六

督門方治金創中風產故死方 葛氏方云金割未愈以交接血漏發出則致 治金割交接西教馬为方第十 治金剧中風產方馬士 放血汁重ち也 東尚若目而房室者致情意感動度陽發泄養觸於割 病源論公夫金割多傷經絡古面損氣其創未差則沒 思以蒲萬粉之 天方取所更婦人中妻 10 六二七

多食飲酿酸飲酒熟養雅皆使創痛則老後百年事尊氏方云金割忌瞋怒大言大哭思想陰陽行動作力 治毒箭所傷方弟出 治金割禁忌苏士三首撮若口禁多飲竹憑亦住 人云若多飲附華則五溢出致人 景本草注云金割禁食猪会梨 生葛根一丁切以水九年養取三井去澤分 一六二八

契印開献言其 史不可復数茵箭著 她虫毒 爛而死唯射猪 12 一六二九

千金方毒矢方 **葛**成方云治 李被毒箭方 捣藍青紋飲汁年萬 紋飲け点以汁准 割中 又方服竹遇数合至三 又方養藏飲汁多之養善又方以塩滿割中各塩上 並地黄汁作丸服百日矢當书 春 藍汁飲之亦產尚箭得藍即配 又方養蘆根汁飲三井 一六三〇

范压方治毒箭所傷 美になべう。トノ 集與方治兵創醫不能治方 治箭傷血漏飛滿方弟十五 按计 剥亲白皮去上黑者如果之亲自汁入割冬月用来根 据葛根食之如常食法数多為佳千全方飲計 又方干薑蓝青塩分等傷和傳創上毒皆书 又方服藏黄二合 許五点下 又方服麻子汁数 又方未难黄薄瘡、當清汗流便愈 157 一六三

録較方治射箭段入腹破腸中五滿藥子陽方 又云治被箭鱼内漏腹中飛滿茶子散方 箭酸不均方無十六 源論之箭中骨破碎者須令箭餘的夜母骨乃傳与 不介割汞不合般割 千萬二南 花子二南 九二物治疫先食酒服方寸上 又方蘆茄散 食酒服方寸口 港コン 葵子一十小便四片煮取开頻服下出即差 蘆 茹三南 杏人二南 九二物治葵 合常疼痛若更犯觸損傷便 一六三

小品方治箭金在喉咽骨持障中及在諸處不的方 高成方治箭歸及諸刀田在暖咱骨南諸隱處不出方 了金方治金箭 不书方 生丹一多 白葵一久 未 消服方寸上日三自为今亲子多 又方取婦人月歷衣已污者焼末 消脓方寸上日 **為杏人塗之又 方以螻蛄服進之 冶深刻廿日为终逐不停完中水服方寸□日三軽浅刻计日** 分等未消服方寸与三古来展驗方息 114 一六三三

葛氏方治鐵入骨不出方 入去箭入人身經三五年不出方 鐵錐刀不告方無十七 驗方治箭 好入人腹中不出瞿麦散方 枯樓為付露上日三自为门方養箭雖入腹不为方 お集験方同文 末瞿麦 酒服方寸口三夜年忽可治百判忽和預達 麻子三炸作未以水和使得三炸汁過服之道史出 그 一六三四

受しつでラーノ 録シ方治箭 蛾及兵刃雖刀判析在身中不为方 小品方治箭金及折射不为方 治醫對不书方第十六 又去治维刀入腹方 蘇驗方治醫對不考方 将杏人蓮之 以開腦達之 梨元煮取汁脓之大良 白达三分 白殿三分 取鹿角焼作压猪膏和傅之 又方以最婦蓮之 又方 九二物治葵循服一刀主日三 一六三五

葛氏方諸所不剌在內中不七方 治竹木此刻不出方泉十九 龍門方治針不出方 瞽門方療箭醫針在內中方 細部象牙屑以水和之如杏者折針上即時未奉至 对不为者 公品方同之 用牛康根茎合鹅以薄之割口雅合自为 又方院鹿角京以水和途之豆的遠人者不過一宿 焼羊色作庆和猪脂傅上半日自书 一六三六

病 語明中沸聲如此子喘口急手為忌取即日不死百文意 小品方治為人所打擊若見鎮管頭破胞的己死尚有 原論云夫被打陷骨傷腦頭脏不樂戴眼直視呆祛 **黔方諸竹木刻拉不均方** 打傷方条女 又方無腦厚傳手沒易元康腦者用鼠臨 末王不留行服即书 又方楊為被水和逐上三岁今軍集縣方明白梅 又方野致遊之 一六三七

氣在身心間方 又云被打傷有瘀血方 それで、考一了 金方治頭破腦岁中風口葉方 取此五及勢以灌脳中令滿倉裏極此者唯趣得 大豆一件發去腥勿使大爽為未養之氣運 知西而灌之 又方服水銀如大豆即活 一六三八

葛氏方治院聞倒好有損痛爱氣急面青者方 又云治瘀血在腹内服大小前汁五六合 又方致一件以水三件煮三沸分再服 又方生地黄汁三十消一十十煮取二十七合分三服 補黄一十當婦一南桂心二南三味酒服方寸三 服若煩悶用生地黄一行代于者 干地黄半行酒一斗漬火温稍一飲汁一日全盡多 又方傷生地黄汁二汁酒二十合黄三沸分四五根 又方干地黄六南當場五南水大大煮取三十分 一六三九

又云治為人所玉權禮樂身頃 一天本福寶奉奉奉 又云若為人所打舉身畫有瘀血者方 又太被擊打飛血在腹內久不消時, 截動者方 天云 聚皮庸间不消散者方 季皮削去上黑切消漬牛印紋去潭飲一二十 到青 竹皮二并乱级如鶏子大四枚火冬今焦与竹枝 取猪肥肉矣令樊以衛上又方馬矢水煮薄上 過天內蒲黃三南 ○ 携末以一合內酒一十中黄三沸垣胶之日至 小要死者 方取量 一六四〇

新绿云治頭破方 又云若久西不除愛成膿者方 消子方治被打腹中彩西台。歸散 又方竊黄一片當婦二南未須服方寸日日三 又方生地黄不限多少就 猪的和石灰及塩烧為天村上 黄干地黄末為丸散以消服 黄三雨桃人世校杏人世校酒水各五十 一六四

煮亦以豆二升合得付二六从淳若酒七十合和江中竟汪方去亟湯主 賜中傷 横五方 小品方治統新四支骨方 死不行者不死病源論去九人傷折之法即夜盗汗者此觀新也七日 それで表一了 治虎竹破骨傷勸方慕艺 面化為水即下 白馬蹄燒食烟畫梅節温酒服方世旦夜一 一日盡之状如契陽波雪即消下甚良 一六四二

又云統折四支破骨碎及勸傷跌方 扇中風則鼓產口禁致人若巴中此覺頭項強身中 葛武方九統析、骨諸瘡腫者慎不可當風財過及自 急者方急作奸遊飲二三十若口巴禁者以物強用 好事和達聚血上棒 題易之 若有聚血在析上以刀破去之不可冷食也春大豆 又方焼 是展猪膏和傅五上甚良 傷生地黄以薄析上破竹前編之令竟病上东 内也禁冷飲食及飲酒 一六四三

千金方治四支骨破碎勒傷寒跌 要方意手肺打方 又方初破特以娶馬矢村之无盤水二升遺三升致取汁服之 又方大豆二十水五十奏取二升簿间六七十合豆汁 服之一日畫之如湯汝雪

治侵高落重物所管方無些 新録方姓養方木二中以水二十涓二十黄取开六合服 **高改方治人後高随下若為人重物所填在得班至方** 又本療傷折勒骨疼痛方 或三片以沸陽二十清之食項 紋去潭以補黄三合 又方接骨木養服依藥方木法今業接骨木水養 右以消查折傷水濃汁飲之 取生地黄葵梅以傳折上破竹水鳊之急轉之一日八 夜十易她黄三日後則老 1 六四五

不品方治後高随下腹中崩傷瘀亞滿斯氣方 又云率侵高落下瘀血振心面青短氣飲死方愈又方未應角酒服三方寸七日三 天本為重物所填を放死方 末年夏如大豆者以内其南鼻孔中此即五絕 又方取茅前蓮根菜搗飯服汁三十不過三四服 人方養大豆若小豆令勢飲汁數非涓和好住 中畫服不過三四服神良 サル 六四六

是でごうラーノ 十金方沒高随 折疼痛 煩發而以不得卧方 又云治侵高随若為重物所鎮连得產血方 又太後高 随下崩中方 要方療日登損惡內有乘五方 作大豆紫湯如產婦法服之 限補黃方寸七日五六過今至龍门方和酒服 又方春生地黄酒泼取汁稍服甚良 當婦二分大黄一分二味清服方寸七日三 取聞矢燒末篩以精真和逐痛上即至 40 六四七

千全方随落車馬心腹積血器出無数方 面四支內外切痛煩樣的要者方 智門方療率随植筋骨 聽跌或骨破碎方 **葛氏方治忽落馬随車及登屋坑岸就傷身幹** 服席魄屑神驗能治療面 車馬落方無十三 急多看體失燒傷以猪真和達痛處為果之 决去之 又方浸地黄酒飲之令酒氣不拖住 白北 六四

無苦也要過百日乃為大兒月割未愈之间禁 要方療随馬崩五腹滿短氣改死方 凉論云九衛大陸人七日朝 不過再限即愈 大豆五井以水一斗黄取二十半一服令書 方去傷生地黄對之 根末酒服方寸上日三 人方東北四 一六四九

器中食便簽若人曾食落葵得大路者自難治若割 小品方文禁飲酒食楷完生菜館等 **喜或方去九楊春月自多獨治之方** 与大食之則不補當急該之多令大 又方末千萬常服少千以内倉中 年後食落葵便 割日三四過 衛也亦可 祷奇把根取汁 及蘇验方式食馬完生 瘡 但收飯下並與及於 一六五〇

小品方治制獨人方 **胜心方治** 楊 大 製 **瑪 蘆根飲汁即美 又方難白梅飲汁良** 以人屎塗之大良 又方即京樊石內割中果之以扇不煉速愈良 又方取否入放令里治署創中住 歌去其 惡面矣 其處百拉以後當日矣百拉五不生 夷傷之矣百拉乃也去日矣一拉满百日乃以 又方點能以壅割上即 六五一

聲門方療制大安人方 又方取燈残油灌創中 千金方治制大路入方 養地輸行飲之魚求傳養中忌飲酒 自三三服即差起死如神取人觸腰骨火燒作庆下節以東流水服方子 でき 療不差吃白沫毒攻心門愛故似大聲者方 皮焼石田黄京外等傳養上日速差 一六五二

重簽 及蚯蚓矢封之书大方在大传》 鈴方云取大森 録方云将生芝菜汁服六合又方 又方梅生葛根取汁服 作解奏割上即愈 割是食落葵雅差經三年亦 入毛神劾 七合又未付之 1 六五三

聲門方九大路人方 葛氏方治儿大吃人方 又方接養以薄割冬 野方治九大作人方 傳主愈萬民方同之 以大矣陽確割中又取電中數反粉割中 又方生 萬汁飲半什住 又方以頭指方內創中 以製牛矢蓮之 又 母割冬月煮洗之 又方搗于薑服二方寸七 六五四

**鸟氏方治馬咋人及騎人作** 割皆為毒割若致煩悶是毒 源論云儿人被馬齒騎及馬骨所到 冠西港着割 中三下若父臣 是最果二七枚焼圧之傅上永差 又方奏割中及腫上又方 尾赤傳露上日二良 六 五 五

乐验方治馬監人度列脱的方 心方治馬作衛方 品方治馬咋騎方搗車公 好長二寸 最矢二七枚合燒未以事和除 六五六

繁方治馬骨剌入方 勿即少便之愈千金方同至 推內之公東皮細難之又取馬雞肝知對堡之見忍 一菜水煮取汁洗之 又方水煮大豆取濃汁洗之 養藍取濃汁 治馬骨則人 (毒欲死方 服汁五六合 一六五七

山品方治馬骨所則及為馬所衛咋為馬行血之指兵衛 お新五数過歌去之入人瘡中及人有割而近馬物毒東入割中先針割傷 治馬毛血汗的矢尿入瘡方来力 又云治馬行馬七入人瘡中腫痛致死方 集殿方治馬五人倉中方 以入其傳館中 それできる一 研或作湯令小沸以漬割 又方奏馬龍草洗之年服汁又方以車前草 何傅之 又方可用製圧汁 一六五八

葛成方之人體光有創而似乗馬一行若馬毛入創忠 天女為馬骨所則及馬五入人故創中毒痛欲死方 為馬氣所養皆致腫痛煩契入腹別致人 以永清意数易水便愈 日乃愈若奢四石腫不消者多石財之人工名住 以與氏汁更精漬之常令與竟日為之冷即易 令且如 飲草酒取解別愈 又方養或作湯及 人飲其汁,千日三 一六五九

治席路人方第世二 葛氏方治脏席割 治駐路人方弟世 楮監人方幕世 金方治猪酱人方 松脂煉之怙上 焼青布以黄創口毒即七仍真葛根令濃緑 者夕一服 割日十過年 葛根楊後以舊汁服方寸日五割其 又方屋 雷中泥付之 又方別楠木者以洗創日十過 4 一六六〇

小品方 日今烟董天意中越佳 ス方野 葛根洗之十遍 治席療方 栗逢神食 焼青布以熏創口毒則おま 人飲汁 一頭念城内竹筒中 击傳創中 世 一六六一

葛成方治和滿練則人腫痛欲死方 尿與也盖思氣耳故方亦云思刺毒 破鶏子以情之良 机尿毒方無世 源論云夫野机派練到頭人就之者則中其去 一方治席很所監割方 又方俱飲酒恆食幹當班毛的 五好苦酒和付割上當有計为良 又方以娶来庆汁漬之冷沒易 世一

又玄治思則方 取猪脂既燭上以大燒之食脂随所患處 一六六三

雜新縣方治机尿則方 龍門方治机尿刻方 又方蟻心中男主七般和能達驗 又方能和鼠矢灰付之 又方梅蒜如泥故 槐白皮煮湯漬之野 又方天麦焼压和蜜海 水黄苦袋汁洗之又方焼艾熏之又方牛屎 根對日易又方推 겐 六六四

治衆她螫人方条世五 治鼠咬人方条炒四 病源論云九中她不應言她皆言虫及云繁勿公 言其名也思她之類甚多而毒老制将四月五月中 蛙三月養独白頸大蝎六月七月中行時支的 一 爵傅秀上至老 一枚合皮切以水二十煮取一十去滓預服 被鼠咬诸家皆腫經年月不差其時 六六五

動養又云南方有動她人忽傷之死則然身何至其至不 黄汁漬之便老 又云有拖她長七八尺如般拖次委人公死即削取舵拖置維百人眾中亦直来取之作還去为百里乃死耳 治多死又去有赤轉黃領之類有六七種水中里色者 又云有的地尾如的地尾如的就倒牵人數入水设向 名不輔山中種亦相似並不同藝人 亦目黄河及釣白蛙青八百蛇毒之猛者中人不即

又云九她割未愈禁毀食之便簽 出毒者草木上人誤化者此者其毒与被她**螫** 受けてララー **高め方之中地毒勿得废水に則痛甚於初盛雏** 平草云她起百虫毒雄 黄巴豆产射香干薑並解 云织毒此是諸毒她夏日毒威不此皆题草木及 創腫上有物如去她眼状以此別之 40 一六六七

又云治她盛人若通身洪惟者方 又云治她強人割已合愈而餘毒在完中沒痛痒力 又云治她割敗經月不愈方 又方按青蓝薄之 又方爵干薑傳瘡上 又方将生蒙紋取汁飲少~以澤薄之 取小大蒜各一十合傷要湯淋之以汁灌割良春 先以塩湯洗去割中敗完見五四取千金睡草博 以傳之則愈 工工 六六八

きょうラー 廣利方地咬瘡方 深方治眾她整人方 以頭垢者割中大良 要方勉強方含日科蒼月苗合傷以傳養 验方治眾她盛人方 傷大蒜堡之即愈 方生林三分好鼓四南以人蛭和将傅三京 毒
ち
別
消 又以好自放之以量大上令沸氣方董剧中使 四五斗着大見中以水凌之令上未滿五十 ナー 一六六九

門方地盛方 瘡上 雄黄四外乾薑六分麝香一人冊接以驗醋和達 又方暖酒淋洗日三良 婆方思她 ·果焼庆封差 又方将梨付之香婆方同之 的好老者要方同之 六七〇

治蝮蛇盛人方無世六 發自門方治她他 盛人方 多残断人年是蝮蛇形不乃長頭扁口尖頭班身亦支 模数本草注云眾勉強 玄蛇蓝人通身腫標 源論去凡蝮她中人不治一日死若不早治之縱不死去 急奏盤 家二七柱然以雄黄鹿財香末傳之日五六 又方将車前草根茎付點 樂但多之 又方在茶或構猪的和薄上至愈 對之又統汁服之 一六七一

為千歲類中人必死然路入竟即跳上樹作曆云所本之又太有一種状如蝮而短有四脚能跳来路人東人名 班色青里人犯之頸腹 又去他我短而福亦青黑六七月中夕特书路上喜 者但管棺若云博外之者指可急治 腹破而子七人侵嚴冒衛行者每項作意义 鳩小茶紙飲其汁以津薄割又方梅莲薄之

金方治蝮蟹方 天方爵塩 無割上記奏割中三並沒塩爵以 爱] 黄以内創中三四傳之 中一 一六七三

治青蛙地盛人方染世 **基要方療蝮地療方** 廣清方治毒勉齒方 看婆方蝮地盛人方 干薑 看薄之 方治她他諸毒藥方大消轉以者魔中 大効勿軽 取慈孤草根楊薄之即卷其章生水中知管 落石紋汁洗之并服良 六七四

病原論之青蛙動者正張色喜緣樹及竹上自樹 自不甚為人之必死此勉無正形大者一 与成方云青 蛙中人三死竹中青 種人率不樂若入林中行有落人頭背五者 青雅她其尾三寸色里者名 過四五尺世 六七五

葛氏方治地率統人不解方 治她統人不解方第世 治她八人口中方第世九 句成方治勉入人口中不方方 いる考りう 及析乃引之及倒脫得出 以艾矣 她尾即书若無火者以刀周逐到她屋 司人最較方 以教湯林之即鮮若無陽者令人能獨之名解 雄黄干薑末付瘡良 サブ 一六七六

文文地時 治她骨刺入方泉世 哥成方治她盛人牙折人完中不完痛不可堪方 丁金方她入人口中不治方 以刀破地尾内生树三四颗頂史即书 人毒痛腫勢与勉強無異方 如大豆者以管吹內割中 析完中不ち方 以傅上五岁小品方同之 + 一六七七

顧之者故時有中其毒者耳海而不甚盛人と 一草云吴公毒用来根汁解今季新縣方去南公 吴名整人方第世 方以塩枝,割上即愈 又方頭指少許公苦頂 人乃痛收黄是是其毒烈故也亦是雄故之方是公自不甚器人其毒亦放殊軽於 勉骨判人取雄黄如大豆内瘡中 生覺與血堡產以鄉意之二日岁 六七八

皆不能率上舊方都無具法巡雅不 受了アミト 品方法智難 銀方云勉街芸 **冰方太消鳴家** 又方破大蒜以幣之 又方按藍計漬之即愈 かな鎖 7.茅世 展和醋達上便 西逢さ 多向方家不具 倒思樂豐 又方以塩湯漬之即愈 對之 义方在素傷 步 一六七九

蜜五合 轉二合 一緒 指五合和英稍~食之 又方按蓝青出 滿院之 又方所持 其次蘇者猶差 世 六八〇

又方焼牛矢庆若滔和蓮之又方嚼塩焦之 冬屋見若凡然令契以慰言 所来樹白计以堡之 髮如臺也 五 一六八一

千金方去取齒中残飯付之 又方砌砂和水篷之愈 治之方温湯漬之又方按馬克堡之 **葛氏方云蠍中國屋中多有江東無也基毒應級今五** 本於甚但中人毒教流行牽引四支 皆痛過一周時於 徳多有兵虫ると ス方語大務堡之 酒論幺蠍此出五月六月毒最盛云有八萬九節者 聽強人方 取屋雷下土以水和傅之豆愈 人方原世四 又方雷干薑堡 六八二

新録方云煮月草汁服之 廣洛方云半夏以水研後之五心 又方運黄丹之 **藥敬本草注云楊麻蒸薄之** 利方云猫兒事人 要方云野人 門方云温節漬 又方濃 黄 塩汁洗之 又方尿泥堡之 **又方猪** 船 對上 人泰傅之立整 天方削桂安能磨淨 盛殿日三 又方以井底泥付至 又方芝圣上二七松 小小 一六八三

是是 九蜘蛛监人 去蜘蛛毒用蓝青屬 雄者用井底泥傳之 マ港コ 水井住屋上湖松下 方破蜘蛛 云蠍有雌 蜘蛛是其相長也 和油傳蜘蛛安毒入內亦為未消 取泥傅之 羽香並 解 小值天面无泥可用 一千 滴毒 六八四

樣要方云白殭 登京以時和之堡上 習門方云蜘蛛咬紅年不老方 接半夏苗薄 信方去養蜘蛛咬遍身生終方 南燒作氏蓮之 色焼末油和傳蜘蛛咬瘡此物食熟 上表用醋研取汁達之 妈如泥對上又方标及一南半夏 1 一六八五

· 一全方多矣斯其道即愈 就沒行人內中侵選起創 甦 器人方 泉 世六 追論云山中草木路上及石上石蛭者人則穿出 遇之教飲羊乳得愈平伏 崔行節目話此方在云目擊有人被蜘蛛实真元十一年余偶到 奚吏部宅坐容有刑取平乳一味入服愈為度 大如有嫉遍身生終其家弃之乞食於道有僧 一六八六

君るマラー 又去几山 西軍将張韶為此臣所題 路每夕則蚯蚓鳴干體中有個遇諸途教用 蚯蚓咬方 輕不得着 サコ 九洗而愈 一六八七

者乃令人剪寒壮勢經時不老亦有目此致斃斯乃時 病源論云發既是人卷之物性非毒害之虽然時有齒 在異無過救鮮之方 類發毒方泉世九 録方文類登毒方 節和最原如泥堡上 今至 本草云蛤輸 四子四分 她床子四分 竟条子四人 名太躺和名奈女人和 又方能和鶏原灰對之 भी U 塩四人 六八八

内此虫口中內有横骨如角弓形四里如 論多江南有 雄之者口邊 節和三年驗 一毒虫一名短狐 有南角公端 一節如泥遙磨上日三 其上不衰复月在水内 一六八九

鸟期而大如三合杯有翼 旅飛無目而利身治了 把朴子云短机一名贼一名射工一名射散其實水中状似 日殿者二七日速者三七日皆死初未有魔但思寒 尿秀皆內有穿空如大針孔也 盛如針對其成瘡我如豆粒里子我欠焼

小品方之射云二名 捏机三名溪毒其虫形如甲虫有一長 雪氣起如於遠當据之不過入地一尺則得之除于未 又太射工冬天整於各间大雪特豪之此鱼所在其上无

漢家居皆養自藝也九入山溪水中採伐者裝散 露敬霜者其毒向妻至十月乃息也此鱼畏境、祛 越与 矢毛羽流下其便支去也松行入溪 复将攀自随出 食之同轉臂便不敢来也水上流有藝浴氣響 為舍也此臣侵四月始生至五月六月其毒尚数 势以射人~~時人我聞具在水中飲 横在口前如弩 糖臨其角端曲如上聲以氣為矢目 循級七月八月其毒大威中人甚惡入九月許有寒 水沒其口便能射人在每水之地便可投 一六九一 殿是

经沙凌溪者皆宜以太石建 獅水中作聲其生應於 帶藝艺以群之此出利月而旨目九人入溪海取水及浴 盡放後過貨也山源之同多有此鱼大雨法僚之時 射毒便泄去也都水法惟多過左右廣歡之出效 陰地多不意悟或逐樂新行本来人喜不贈 水流落之人家及道上中馬跡小水中停住人 致死也射公中人初始證候

語でマラー 也射工中人腰以上去入近者多死中人腰以下者小夏也 問痛是其證也初得三四日尚可活意者七日死緩者 穿空如大針孔也甚射人遠者及中人影者毒容 乃即可成為耳其魔初或如豆程里子或如大 至二七日達不過三七日皆死也此五有大小者毒級 不死者皆百日乃可保老耳治之如左 財公中人寒勢或養養鸡偏在一家有異於常 嫂屬或痛 人不即作落人多不知是射公毒其大者去 如針對而未見瘡家或成磨皆完者 中山 一六九三

治射公中人方 頂盡更作 九三物吹吸以水四汁煮取一升半外再服相去一次 又方犀屑二南 為扇根二南 升 **汁服一片日三** 取鬼母目菜一把內苦酒中流濕之竟要轉枝取 今至秦梅之校 取汁服七合日四五服良 六九四

治射云中人已有魔者方 是でででき、ハノ 取吴公大者一枚小矣之傷未若酒和傳割上良 飲四五六合付防毒怨入內也 方取班苗 又方取狼牙茶冬取根梅之今勢薄而中事方取芥子轉令葵苦酒和厚達創上半日 一枚大烧梅末若陌和傅片 以水三井 真取一井七合頃服之神 劫 校取行服一件旦即 年一席口怪 一六九五

集驗方治射么中人瘡令人寒势方 葛氏方治射五中人方 べる差円ラ 九二物以水三片黄得一片過寒温畫服之律薄上 馬京根二南 并麻二南 又方急周號去創一寸軟一条一家百拉創云炎初見此意便水庫犀角连之旅復建勿住 百进 行數三非以障薄之 又方切前衛創工奏商工十五年取常思草楊较

一六九六

皮 論太山内水间有沙妥其虫甚 澡 浴此虫著 切虫 校上四赤如小豆 付上吉不過三度愈 勉射工砂配百毒 一六九七

則山坐随地去也若带 至骨便周行支人 及之四赤如丹著加 虫死去と 有芒割之 者用 面 針龍 取虫子四如 即 六九八

以雄黄大蘇外等合為带 又方斑苗二枚葵一枚末服之焼一枚令盡烟未以 上盡十行復以支丸差割上七七 至短机也若率不得兴藥者但可帶好 荔十斤着數 医中温之令契斯蘇及契以 魚中至愈 方山行軍竹管風塩數視體是見以塩進之 沙風毒方 割忘愈又咬咀赤道粮飲之总愈 一六九九

種歌本草注文養慈差浸或傷薄指大劫 以麝香大蒜,想以羊暗和看好以筒中带之 相似通呼作達病其實有異有瘡是射工而无 近論云三吴已東及南諸山郡山縣 有山水毒方弟五十二 有水病春秋軟得 中病点名後温今人中僕以其病与射工就像水病春秋軟得一名中水一名淺中一名麗教 七つつ

契但欲晚且醒 暮 割手之指送冬至 肘脉 視之及知耳不易治過六七日下部 腹中生虫食下部肛中有劉不痛 治與見得之急當 百致人 不過廿日也故知是由 育 節皆強而膝疾 **類毒汪下不禁** 1-401

若下部生創已決洞者方 取梅若桃来 將紋飲汁三炸許汁少以水解及終者當以他病治之治之方 逼寒温以自浴若身禮鼓赤班久者是也其無異年湯以小蒜五故但以中其令大學~則無烈去潭 又方将藍青与少水以達頭面身體令近了行途方 部日三 又方常思草将紋飲汁二十并以鄉海汁道 一七〇二

そうなでラー 又方将梅菜取汁服半杯小見不能飲傳到 九四物攻组以水四升煮取二十分作再服工 亲或 捣水漬令濃土 以酒服方寸と 一水以綿治汁 1401

治井家毒病五十三 又云治水中下部 割決洞醫所不敢治方 小品方云九五月六月深井中 可間最 基以其盤的氣威改也若事趣必通入者病源論云九古井家及深坑 弃多有毒氣不可軟 鶏鳴毛試之若七选轉不下即有毒 矣窮骨五十 此良 加小附子一枚四破之分作三服良 入者先 七〇四

艺若倒上不下迪旋四遇者則有毒氣不可入也亦可 史自死也事計必須入中不得己者當先以百若若商数 我馬毛及雜毛投其中毛得直下至底者則無毒東也 內生熟鴨轉代大羊生物量中既有毒氣其生物原 流 源井家坎中遗停小時 然後可入也若意 其頭身侵頭至是頂史則治也其中若無水 死者選取其中水数解灑人面并水倉的 一七〇五

葛氏方治入井及冢中遇毒氣、息奄、便绝方 海論云九盡 有数種皆是愛藏之氣也人有故造 以水溪其面午令含水又便汲其两八井若家中水 取他井中水灌身工至三度項治若東井取西井 又方服諸解毒犀角雄黃麝香之属致豆竹 取東南取北東南 解以灌之受頭至是頂史治

七〇六

吐出似 毙 銀是 張 題也 又云面也青黃者是她盘也腹內勢問身體恒痛面色 作之多取出她之類以器威野任其自相欺食唯 までは「ラー 又云有豆意毒者猶是盡類於豆羌界城得之故謂 乔黄者是 對新賜盡也腰背級滿去上生瘡 題色 人患禍以我他人則蛊主告利所以不羁之徒而喜 云有飛盈来无由南於鬼氣者 獨在者即名謂之為盡便能變為随逐消食 白下青腹内脹滿状如蝦蟆是與蓋馬也多青春 ー七〇七

非盖也 葛氏方云欲知盡主姓名方 上田野道路之間犯容人者故謂之野道 又云倉大豆若是盡豆皮脫若非盡不爛脫也 又云欲知是盡与非當今病人強水内沉者是盡浮者 之豆羌毒病火如中盡心腹刺痛 又云有野道者是無主之盡也畜事盡人死滅无所依 取數皮力、燒未飲病人、須申自當中蛊主姓名 可語使學取去之即病愈今柔權要方水飲 ユーエ 七〇八

又云若盡己食 天云治飲食中愚毒令人腹内緊痛面目青黃 入五治中盖吐五克下五皆如爛肝 以猪膳思內中以绵除寒 雄黃丹 草苦酒一井和一服三出即愈 **置書坐不述非益し** 南梅葵旦以井華水服一刀主 七〇九

小品方治盎方 又方 清草根葉 荷根各三南吹咀以水四北草得 即深鮮清草也 一片去降頻服即愈文自當呼盡主姓名清草 大者九二物切以水一片清酒三片養取一片預的 又方太衣根大如母指長三寸吹見以酒半計漬一宿 設廣五寸長一尺蘆薇根五寸如人是

桔梗傷 作唯心未 隱思根據 **寝**皮去 養大 ,節以酒 下五如鶏 盡食 人指長寸水三升煮取一升空 方寸口日三 持死者方 孔見腐方 . JL IV 桔梗苦也 焼作屑 除一回商 七一七一

救急軍驗方治盡毒方 替門方治蛊毒方 要方療蛊毒方 腹服之盡虫为 又方館皮灰水服方寸点 取巴豆一枚去心致三粒金底里方寸心合傷 服一九些忠息良 又方葉荷查十計飲干温根得用戶方 水黄獨行根三南取け服之生蛊毒 オーラ ーセーニ

要了る万夫一 汪方治聂方 三种作神良 伯方治馬方 二枚服五驗 心蛊吃飲死方 博 妖 取汁日可服三二十沒 恒取汁作 **馬賊鱼骨** 取け得一 一并頻服之不過 E E 七一三

|  | <b>警心方</b> 卷. 茅六 | 右二物構下後以酒服方寸日三 1七四 |
|--|------------------|-------------------|
|  |                  | 四                 |

季幹日仍 異真四頁為延鱧 麵作八一 多省千夜 構工行上作慶鳴行真心 下 恐作病 之縣金车針行三上 条 除源 縣 朱延被交 一下十 夜上千竭三十改慶打接業 人二八 六六縣與行二作本被延作戶十 1.行真上十行真 批注真计針作慶交慶 已赤二七集 下 被率接牵扎 磨行真聽下十 作 九九 記 赤亦刀 驗驗八四 在中行真七二行下 訛 图 執行頁 着,上行頁 一 上十 執行下製 當此杏學 滿 八九 五名宗神怨之藝 缩 滿延 行真在五蘆 靴若當此恐擊病作奏 后人 好 痛痛 丰 散上十字作 作 安病 夏 瓶茄 七五 怨若 行下 箭 七 取源千 部行夏倒神 二九七 蘇 作乾千 敬 倉 行夏奉延 或即行八 里三十 割 注上鐵慶

七頁 字卷 燃料行六之進 傷行下看 行上之意作的毅之上世跃三八 頭行下草即 她 一九趺趺 唯了 整 四體愈行下作病上世行真 批 超清 下延博 四咱源二二 東 趣定十 有慶 新行下午 劉行真 皮上北作慶, 此年 I 四金 一細儿五颗车木 等題、整傷 滯維行真 意義方草之滴希、禁止去 上世二源下庭白未死即之难六一 二八字作有慶草詳有病 柔素後近行真 行夏 梅人奉永或不源下世 皮缝作慶子 人 字盛知云字之四三细 1 食车 昼雨 桑 行五 紫盖 下行直作怒 云 作病 夕上世香即 勉線級下水云延 看源時九六 三上世尾 維維三八作慶 卒作延行真 一四如之批行真方车一 多廣不上世行頁銅或千和 類時年乃八五郎, 衙四日金黛上十七 背 無病行真毒 字細作堡建八二 六 源病七世不源即源病 1以 批行真

孝養切品外 呼 行下馬牛行五之項類 : 港车作臺取上五四 無色管作 下根方數引去二十桃上冊過 即 色 云皮小 了行四来在十山病 行三 中 即 夏作交行夏二源下册 五 1九十歲 愈 吃 养卒嫂 行夏五病 已行六根便外作病 屬之平寸源 頁蓋於即臺或源下五黑屬 方伏作 長 藏慶去引 成八十構獨有病作矣 寸根车病时 行二 之意源年慶行四 有外沒作愈後行九 頁 字方状年 為 五臺云屬条作界 小上五 下 字長五義 城品九十 下北作病 下寸根下五作病 方行一下世四四場源 如外五十城源云 夏五六行夏 屬 行下足臺行五 城文外 稍行真煎 五种引 真 異量小中寒下世 七即指小銀行下義引精循馬增病一九 七 服大品樹 几同小 即年发来源行員 字服細作皮使品 作慶 作卷

|  |  | 意。 | を解恐 きれつオる |
|--|--|----|-----------|
|  |  |    |           |
|  |  |    | 二七八八      |

石四時餐次第五 石禁食法第七 石得力候第三 服金夜丹法第十四 服石發動教解法第四 服丹豆食法第十 丹論弟

一七一九

服红雪法第十 服 账五石凌 法第十九 部度明節度別愈疾夫節度則生病思者不可 心萨度弟 論云中 書侍、附 而服之 服 服金石凌法弟女 服紫雪法第 股銀九法第七三 石鐘乳法第十六 宙而理之 **监**着秋月后 1410

行乃於孫室中四角安 候皆為自 以令水淋身 古法則与本性有達或取次雨 論之夫寒食 及鍾乳諸石丹樂等既若失節度觸 **邁雲飛青**鎮 叶故陷見白日昔有人服寒 滿二百雄祭 大. 頂史即預據兹将息 何甚 一於輔 一七二一 則

增面室所以绝命其有浮薄偏任之士塘面輕信之夫奇見一 察之精被非中才之所究也玄晏雅村将冷康立 温 隔 每所与讓此水所以載身為所以震舟散所以議命 為光樂性本一一一高頑及今之治者唯當教 到 俊之 显不 度量 其典 簽故 為成不例 斃不选題斯 幹性之年原其致災之由善惟其品编詳計其 判株撮一家之意以病者 所便為為消息斟酌可無 大過若偏執一論常守不移斯縣柱而弹琴非善

要ないたトレ 解石治也 曾經服乳石藥人有病雅非石茂要當項作带 又不知是藥養動便謂他病不 力若将息熱食熟飲着熱衣眠的家熟藥乳与 歌寒食寒飲寒衣寒卧寒将息划樂氣行而得 令人 熟便 頂令飲食冷将見故解寒食散 不得力只言是本病。数不知是藥氣使此病者 相併藝法於限中則華勢不行發動 論之九諸寒食草石藥皆有熱性發動 知故解逐致困數生但 七二三

也以上为項服之五十少去可服三年一前六十以南生 情为連放以取寒凍雜當時不事於後在身多有 孫思邀論玄服石人皆頂大劳侵四幹無得自安如 見いで美一九 可以服一都七十二二年可服一都人五十以上精藥銷 其不尔多有發動点不得道便您意取沒精通戶 不可服五石也人年世以上可服石藥若素肥充勿服 所益终無發動之慮也人不服石废事不住思療 公己事不康生子難育所以石在身中万事休春要 過度源疾年、恒惠寝食不安明居常思非

そうでラーし 溪耐寒暑不着諸病 頂服石令人手是温暖 骨充實能 銷生冷奉措经便 引日月草木 少時便息石勢指自未威其有病者不 其內諸難民重為有相賊聚積不消逐動諸石但知 陳远之論玄服草木之藥則速發週調飲食金石者則 几股石人甚不得雜食口朱雅百品身陳终不用重食 歌服石循得其力六十以上轉恶服石難得力所以恒 法持心将福得所石藥為益善不可加 起与難息其始得劫者皆是草木威也全石乃这 一七二五

不自髮是石不肯作石消息便作異治者多致其害於多既見石不即刻便謂不得其力至後改動之日都 虚少不能宣通更陳疾便成緊積若其精學氧不 茂則冷如水而病者服之望石入腹即势既見未勢服之 則合立行乃益五截其獨機便同灰云但病家亞氣 增石或便雜 服 展石非一也石之為性其精華之氣 解消息便調切林續後更服或得病因藥故倍復 命調和性理堂直治病心之於将得其和則養命處疾 釋慧義論云五石散者上藥之流也良可以近期養

之谷也且前出諸方或有不同皇前唯欲將冷稟丘改 氣矣空腹及下後不可服之之滞者中與之家精爲 京度者又大誤以不解然說法安得不有領 鎖耶派 於世复後氏論去觀世人了不解寒食雜意而為 得將獨在雜性熟多以将冷為里故士安所撰偏行 用病退特股之此藥以助心氣為主病進時則病氣強 三氧弱樂不計制也病退則 日氣強逐扶助之逐凌病 不思故而其忍各於華此藥云不宜以病進時服也當 何失其道則爱性可不慎就此是服者之為非藝石 2 一七二七

若心中過問轉飲少冬水便差矣如寬藥作者但為衣行作藥熱多少衣服厚薄点宜光風冬之月可帰食養養後 第中填勿送用水也 心中平之未覺慣問不可便忍冷飲食食冷寫随 雅本方云極令忍水要當以幹中為度若腹中不能势 寒食藥治虚冷特住出要在消息精意伺候乃盖藥章 不解服義與冬夏時萬也春秋是為住鲁國孔怕壽 麗氏論之夫寒食藥 黄多在秋冬之則陽氣震内 風中公解若殊不解可小洗手是頭面不至沿當消息

取其言 精意者也服 連自命不 簽皆有 用 听由或以久坐 一洗或以并 飲 **斯實或 芳**愿 冷也當用湯 華恩宴用 消停 一惠用婚 語卧 茂消息低 ノカタリー 温失 當犯 樂動也 山此其 一七二九

則 被欲得 熊食分畫夜八九下後飲食箱 不放大冷水也食欲数而不欲 飲食皆欲冷省间可温野者 有患為之里 **卧欧得薄衣太宜出犯寒别血中冷之憂 薄但當益類數所以你者時** 重其衣被以温幹人 皆是簽之重誠也 用水皆敬得新 一 七三〇

為不復堪冷将適之 国 故得度而不宏常 曹歌論之寒温調過之宜之諸藥來已於雖 病也故勿得脱衣露即行出常風也 ~ 薄衣厚皆當随鬼為度不可輕思也 至於極冷學如平人得勢敢得冷氣之大過即已為 九服寒食散發者皆宜随所服之人以施 有樂亦者若寒若英心腹欲滴滿改脫衣欲 如師使遠去之過時不去便助藥發也

一七三一

可疑之後至敬達咱痛事中空 有強為又此充与府庫 京耐樂与不耐樂本幹多數。与多冷九此不可同法 多食飲こと本有多 雷急由關歷戶殼其類 寒食蒸發生百病者 雅言為當将令人幹年 有耐寒与不耐寒难言 雑言為當劳役人

暗而は与京水友當以寒濕為乾茂堂可謂不<u>出乎</u>余 逼治之治云个奉世之人見察本方号日護命神散登 無我也飲冷竟佳者果是藥 勢效無髮也 股口便當解脫衣被向風好冷水自洗灌夫人體性自 於理當美和也故分别之者飲冷轉數者果是珍效 服此樂 幾世載美所治者么有百數服樂之日乃更當 有堪令不堪令者不可以一緊平也聲看萬物匪陽不 中於之常假也而散熟為有此諸患可用飲温清為效 者得温是其宜也若是熱放者消通寒食散得眉

福博其衣服扶旅起行令四體行出别荣新津~液~ 液自不思水 三事為她盡是而張用水若小煩躁 势己裁可衛向者始服樂重樂之衣其平常所服慎 恶忌冷不得殿一晚如何一旦平 奉常服僧以冷水 九人體氣各有嚴虚之者恒者中間身就温表。因 不可減也 院在限遇到之間則中冷矣中冷則成傷寒壮典 中一枚枝熟家小京則當侵起還着衣矣自於藥 者温势随汗孔而就, 見不沒若煩賞矣 體通達

法故之么可以桂枝餐行么可敏灸無所為與也 潘師房 救解法之九石一度 按即一倍得力如不發者 沒 看五截故積歲不除草無軽凌浮在皮膏故解散不 皇南盜的慶云吾觀諸服寒食樂者咸言石樂沉滞 之後假使頭痛壮温面赤幹數其脉進數便意傷寒 如燒小大惶怖不知是傷寒也皆謂樂發耳遂竟冰浴空 久其連歸草石四等今之夫度者石尚逐一發草多 遇泉氣力威者有黑幸而其務劣於是此美服藥 名無益若一茂後更無諸病有病为是石祭也 一七三五

人性有能否論樂急緩無以異也草散南上十年不除者有服石八南终身不發者雖 為疾而今人利草惮石者良有以也石效三旬草 又云服寒食散者准以数下為急有群終不下之处不 常識所由也無不得解 又參動救解法云人将華但知此寒用水藥得大益 以日次如其不便草可悔止石不得休故也此人有服 改樂動者以温解之勢大過改樂動者以於解之 知此寒盗動所以因不解者由是失和故也寒大過

之用水数百石寒益甚逐绝命於水中良可悼也 又云服散不可失食即動常令胃中有穀之強 得生下後當慎如節度 要にいうえーし 甚未如十石之火也该之不已寒之致人何恶於藥子 己不寝自知左右又不解故之之法但飲冷清於洗洗 食~ 此精凝點此脫者為差 し氣で勝し則強不損人不可應食藥益小常欲得美 又云河東裴秀彦服藝失度而豪三公之事已錯之 夫以十石姓此二百解水发之則失減矣藥繁氣雅 一七三七

王病而终為王所致今故寒食藥者要當送常理及心 皇南蓝云几治寒食藥者雅治得是終不可以治者為 服石及常性法第二 又云几有寒食樂者稚素聪明養皆頑監告衛難晓 家人大小皆宜習之使戴解其法乃可用相故可 怒而後治病己王不思其愈而思其怒文章以是惟愈 恩也非得治人後忘得刻也首文勢治摩王病先使王 世之失故者學多如此歌脈此藝者不准已自知也 也以此死者不可勝計為飲三黃陽下之得大下即差

というえトし 重衣更寒了人 他人也大要連人理及常性 而况几人就送死生太事也知可生而不放之 忘得治之思,看王之我文勢也,后与太子 人而己九此者故中吾所親更也已試之験了 在仁者心不已为冒怒而治之 則生臭二支 犯怒以治之目非達者已差之後心念犯怒之怨必 生食氣服石人忍飢失食生寒故之支 寒故之多 一七三九

食名極冷五急 卧名底博六色 當洗勿失時一急 當食勿飢一急 冬寒放火不可飲食於得勢二不可常疾且幾三不可而非 飲食放寒五及 華人食 七多 題にで考っナ 雅意水洗六文 八不可 則自劳三及 則泄利四及 即名感博六色 食不厭多七急 以寒乃得·辛粮故文五及食品暖則五·內詞·和服石人 限石氣即得宣散故云三及順情息 括養服石人久坐的 温三名衣温便晚四名 七四〇

服石得力候第三 遊風 温四不可 洗 食是多六木可 居食厚席七不可 吓欲行意八不可 不能行五不可 若久平即有所被 此疾没為無患者庶可以釋朝夕之寒 急審八不可 五項行侵目劳 11

七四一

皇前證禮侍郎寒食藥發動證假四十二愛并 原論云夫散脉或洪實或新絕不是欲似死脈或 或弦歌坐所犯非一故也脈無常度佛醫了 氣下顏色 恶風是四作康~ 則洪實為痛 和忧步二作頭面身審是三 知其得力人 則新绝冗岁 除是五候也 一七四二

E 七四三

展門で考刊す 皆浮腫坐食飲温又不自 食頂史自明十 勢氣冒肝上奔南眼故也 便选之 一出坐自劳出力過 役并以冷水洗 温故也脱衣

七四四

-七四五

厖 肌附骨故也熟以布中冬水 南股下爛 章 痛坐臂肠相 我奉水洗當風以令石熨, 电, 五六過自 妙達 四中傷清面出坐卧温故也或食温故也 史愈不頂洗 べて考一ナ 偏臂脚急痛坐久藉即 冷石製明外 清湯出坐温衣 故也以物 七四六

超故也 日若腰痛欲析南目歌脱者為數上肝障腰野冷 或馬指問生療坐者 優故也的 我脚疼欲析坐久坐下温 国常坐寒床以冬 失洗不起行促起行飲势百冷食冷洗當風棉 痛效析坐衣厚外温心冷水洗冷石熨 履 着展以令水洗豆 七四八

**双肌皮** 堅 皮或本云身内楚痛 如似遊風坐犯勢所為 公立當以財政冷地 用血麻不 周通故也但下之冷 如木石枯不可得民坐 **涌坐卧下太厚又** 小要也被當單 七四九

歌家也非一故也原 無常投發了不能識別也較多則於 陈三氧任而不散越沉滞於血脉中故也任力自温便处或 開為 強直不可属中坐久停息不自煩劳粮 必勿忍病而畏俗也 洪實或新绝不是似於死麻或油數強果大之温也 任力自温者令行動出力是芳則茂温也非厚 不得繁也若犯此酸問者侵 着故絮也雅冬寒高常祖 七五〇

或心痛如雖到坐當食而不食當洗而不洗寒起 或人已用而脈不絕坐藥氣風行於百脈之中人實氣 已盡作 有藥雨循獨行故不绝非生氣也已死之後 福光豆填之大有此此故也 者輕故有生者惟矣得生北已疾之法遂 故温如人 泛節度可 則洪實急痛則新绝心寒食藥教學常如此作 可或奏之再死或不死坐藥氣有輕重之故有 肌腹中雷鳴顏色不要一开看乃似 一七五一

京蓝成有氣斯绝不知人時 颇口不可開病者不自知當 之中心痛最為急者救之若 多益差若太思春衣小使温 **変乳结不道徒在心中口禁不得息當** 为公也お寝内之如此或半日間下氣通乃凝陷不 洗淹有布中着听苦蒙温度易之自解之便速给食能 頂房人故之 去此以教育權含之日中塞洋百入後還出者但上 任本性多少其今間南行氣自通得意思 要以整酒馬性命之本不得下者當極力 し便去衣即老於諸痛 場大乃可清耳 台层 七五二

"四以为者更當与之得,百氣 公日若绝不識人目沒不開 便数人也 不太下當死若不太 温及駐 日即公中公 一七五三

不去故也消養若膏使寒服一二十浸潤則下不下或大行難腹中野固如地盤坐犯温久積腹中乾養或養衰泉爛坐帶厚下勢故也坐冷水中即差 故也或本之師泰軍路 矣為可与陽下之堂十得一生可不与陽为死其思 者令水浸塩又佳若傻 更服下藥即差費公口不下服大黃朴消等下 人便稠数坐冬郎 度好死之候也如此難治 不 水洗小腹自公不差 七五四

君とアラー山 今洗即口 人内面除不 教所為慎勿殿也 一七五五

勿聽行之使文部柔調乃公勿个過差過則便 更為失度教者漫洗或本之飲熱眉於水洗 或夜不得眠坐食少 教氣在內故也當 服支子 或者眠不能自覺坐人坐教問故也急起冷洗路也 進冷食障公日當服大益之茶女子三黃湯數 為學不自制坐勢在內争五的干醋与藝相 浮腰也卷除 新路花第十 精了或有降也當假所宜下之 七五六

傷寒温症者么可以常藥治之無祭也但 解而病痛者要先、寒食故之终不中 寒藥皆除較應藥皆降碎不与寒 小自女子 一七五七

寒可暑小熟便脫即心洗之別慧矣慎勿忍使病養或脫衣便寒屠衣便數坐脫暑之间血適故也當小明了然之状也障公日強洗八宣其權常 其脉強食冷飲心之其截強起行以調其開節酒 水百縣左院洗不解者坐不能自劳又飲於百度食或寒與累月張口大字眼視高精俊不与人相當用 失守百取樣動与四氣争競数也努力強傲勢盾以和 行食光開機已調則洗了美言了者是慧坐病除神 也障公日應洗忍之則病成也 いてき 十九 七五八

整通 消南行於四支月幹老温此後以冬水一 七五九

思者数十日輕者數日晝夜不得深愁悲悲怒自教 致飲酒不解食不得下作寒作數不洗便製洗冶 或患冷食不可下坐人冷食口中不 知味故也 食如是物些温衣作降力 二物忘誤者坐犯温積久寝處失萬食葵 白消糜益者藥熟食一南過問者逐冷飲 八千行寒势文争雅以法故之终不可解也吾 當悉下之若不 華 場方在 事 中

面的多無版也催事息裁通心下温耳 此勤對食無涕後刀改自刻未及得法 故事不行退而自惟乃 也其發甚者腹滿緊於村 知病家或腹中燠契如 一七六一

若禁懲 根诉極目勞動病人不能自劳者車載或汲令水浴之為出小品方号 黄芩湯 者此樂養在內政守五歲也急服七物支子陽外以新若腹中與問陶勢為也者若渴人精神墨上但啟眠即去 率多用水二三千石木乃解引得解之後之當速下九溢 之初皆多思於但得水數解漸逐便之心意情此則止 色主日里身外班外小時當極大清用水鱼数如此董 义縣越發使人悲越主怒角弓及倒其状若風有面 不完以差為 期也

では、ライム 好宿三十稍飲之勢問者飲水則 體元有教温之證与平氣悸須史口不能言者速 惟川云九服五石謹命更生及鍾乳寒食 祭不時解而久若渴是多潭飲不為也若下 小難腹被滿氣氣度若過患此之後多沒 者復如上奉税之若大行通利无他结寒又 一七六三

若內谷口已禁但析處下勢消便開 取令與温清飲一二片南稍進電子電便冷食其心若心腹內有諸一切疾痛達常煩悶懦恨者為解於 而至者此皆是酸較也直時故解 和苏度皆致發動其病無所不為若發起愈來 **熨之行,飲暖消逍遥些行事** 過勢有所對水漬布中随以橋之又水漬冬右以 四支身外有諸一切疾痛建常者皆以今水法 一七六四

簽廣者下之扉實循不消 為食畏 若腹內有結對熱禪便生 そうララー 意未为同幹或 茂頭面手之 自背随所 電家以屋 中熨之不解小洗之了以則解即公 臣或 缓或 色或核 心中温之小飲冷水不解漸益裁解便受諸所 武論玄其察幹中有不常皆是 松解法云有樂灰而若頭痛目的 心中温し弥太或宴 40 一七六五

無簽頭面若脏目者即 令人問以下後食少裏空勢便来處在憲 重下也則以得病為對股樂未下慎犯飲酒也 下利腹满如此者宜以冷食漸之解服女子陽 無食者自是寒食散 疾未为此是 禪實也 缸 不得安者為是輝實也當侵下之若頭痛目疾 改樂教服下意 以好冷為治若有避實也不下终不差也寒食 能各下為度不得病

諸痛之中心痛最急救之若赴陽火或有氣绝 口臭冷飲冷洗口中生魔古強服女子湯 不自知當項過人之故以同准為之间中寒運酒入軟器 縣簽心腹告心腹痛者當与契消口禁者極口侵与用 樂發耳目以為苦耳事 時以水水冰頭不差以油裏咸水着頭结中 水产于中著 不儘と者冰頭其势甚頭痛面赤者以 一出数し冷食剤と歩行量 一七六七

腹滿者服殿水石陽會心腹中勢威回乾口燃飲 勿心也出復內之 切痛當用飲食不宜但以為追之也腰痛一當用飲冷胃中室裏智問為為強當飲酒

以寒水洗冷石熨之大红 未下重胜之小行桐数者以水洗小腹股支子湯

熨之解為不属申百部酸疼者熟自劳役温别·解洪

發四支若手是煩勢心南的者以令石熨甚者以

北王

七六八

院灌出當斯温矣常當數食一日可至十食失食令人 先之當於水下豐路也若有腫核者宜以於石製了 樂發禁寒有樂灰者雅當深也浴之若見 天並情点令人來寒光用飲過,氣頭行便 今禁寒急用飲酒熟自劳役即 兩煩偏冷偏勢偏急偏後 法式九藥石炭宜谷 せい 一七六九

冷過為好為自愈道公解散法之食機飯臭肉陳熟物熨前與熨之已後復冷熨又小便数此点是取所放熨之即愈熨法前以冷物熨少腹冷熨之又以后大小便秘塞不通或淋歷獨血医中疾此是熟氣 飲未就生百發胀大麦数一眼五合至三眼不解股降 用二三升灌美 契先用暖陽後用於水浴時填不可光洗頭砍冰可 得解浴法若初寒光用冷水後用主要易若初 宿茶發眼支子陽 七七〇

鼓湯 食簽如上 五六石港之灌己食 一七七一

食義消等 若意體氣 好 勢大過發則多心問 服 黃本湯 侍郎補飼法玄服石之後一二百日內須與精细 大教者可作於言文人 則解若不能複账女子湯 怪人不痛不痒小便亦為即後第 金石凌或斧雪或白雪等

若不下食體對色氣力即須食與與上 若二十即校甘蔗汁但服若不食服三物生薑剪

若種有根髮如繼石帶亦色者服湯仍小了支柱 當 今幸五香連勉湯在 若發磨及腫但服五香連熟湯等忌其指蘇生菜等 腫上灸之一南姓為佳 第十治 一板方

則堪水若周身俗不寒特便水者當特流之若腹背 不堪大法浴者當随藥動震極洗之非藥動手於陽功事范曲論之本方之情又煩致頑便俗之人

4

一七七三

此四時後動愛易無常猪吓馬病乃至万端或 南盜救解法云春茂送冬复茂短氣 石四時数此第五 唐華 軍 薄被則可矣 雅當於食欢得 十一報 版条 手巾看上編則去 若不能軟次光以熟湯 服 消石大九下之乃服散人多扁

如此候華将大後宜急解事在行出動作飲道養食 四支後強難枪馬中或罰肠脹滿但砍干飲或命之氣 或者寒葉 如傷寒者當飲好酒随人能不先以爱 風檢或陰之策也如針與或有勢動作来下去或目後 **多頭痛目不敬視或腹中雷鸟大小便數** 改語言或 無眠但常故母或唐七者寒思故厚之 将發之假宜速起行解衣向風便自解 有如傷寒或鼻中萧條若有風吹諸如此者 たし 一七七五

或頭痛項握南目疼而問乱者便以來吃添即差 致患腹背势如手如林如盤許者以冷方随整 但告敖問而腹滿心痛者宜飲熱酒冷水洗還 雷島飲冷水一外若飢可食食薄衣脫中 頭面手足行步自動作使體中勢以手中責 七七六

皇南溢云九清石士十是 五思思飢華六是思喝第七思思熱。第八思思寒 一是與怒第二是愁憂 第三是光泛 第四是忍友 曜論云夫全石之性賢問而急到又性清净而 石禁思弟 回解之不得若讀念慮個能如是終不 后北前件忌藥机 ーセセセ

自歌論云九蔡疾禁忌者第一不宜悲思兴运其次不 甚宜出新力己自劳侵不宜觸風日猛不宜甚項惠 服石禁食弟士 氏論言諸股草木石散者皆不可奏針身體令· 茂恭直療也 羊船皆含 勢故悉不宜食之 婆方云服石後不可食諸 宜勢衣勢食不宜服勢藥針奏不宜食餅季 七七八

又云九諸服石。古不得多進趣及諸解餌生益 之壓下石諸物 北羊不得多食也 人恭茶 論云九諸丹皆是我 有知之点有不知之者出知者至少 腰角菜 水产乾苔木耳 一七七九

光無横死之愿也 但有得此方及二 ハ其九 **有過此葉者成勿些** 則命延人皆重 不知時其 七八〇

心其用丹之人然通 有病服丹者必須土 共頭こしか太聖 ルル 九月月 た 七八一

一次他有病与母相應者但着起首三眼從不得全除即 無所覺觸者至他日又漸增之以後身觸為慶又以净水類口先含一来核許蜜次且以上九眼之差 竟有異者即知樂病求并不宜更将服之竟病勢漸慎如此者宜服之勿以若已经三一服後不 和察吞之者点有以自飲及酒送之者点有直尔引 九股丹么有光東箭半果許乗後以丹和四之者有 九根母皆頂晚食。五項少不得過多一則令藥勢不

法調節度無失其理者 竟不養者為此皆須後少至多不得後多至少但以斯 始茂者么有服五六九少時便茂者么有服十九己来遂 台湖丹方云九人有老有少有强有弱有虚有實有此 有瘦質既有異性么不同人服一等其間則有多者 几服丹者皆頂調和神性不得下喜下頭之則令氣脈 行所以頂之則多通之則疾得華力 少者么有服三九須史即茂者么有服三九久之 4:1 一七八三

台魂丹方之九病多服丹经三五巴上者不可食陳 又云勿犯脫鮮生血五章生菜等食其餘一無所禁 粥為致粥等及首英伯養青卷日非 清经大 母道食業 敗之物生 一种精丹方云凡服丹人得食粳米祭米栗 丁雉卷少横菩 義食也 ヤニ 一菜生薑花菇 七八四

大清經云九當服丹時慎黃牛完平血養 井方文心有一切喪孝与死之家産は 不治為久之使人半身不随慎之 小宜契 敗之物並不得犯之 ナロ 一七八五

本叛又可飲 藍汁 鶏子汁 的可合食三二日歌飯葵有 遠不過用三五米即今 雅不得飲冬水若大因者 水三二十細水頂上頂史便之若更不完者依前更好九肚丹不意過度勢思去犯者宜急散級任頭以冷 服每一日服藝 写二日或三五日停 账並應自斟酌其 之為住散冷麦粥一雨煩点好得平度已後依前更 觸之候宜勿佐也可停服三五日将息時以 人清经之几服雜雜歲動之時日 下或 鼻内水流或多中央或

粉水 注拍都而與威感逐乃流傳任代 是太上真人九九子之 1凌歲雪事及 朴消粉 佐平時輪 等宜塞水各一 长之 一七八七

假使食竟獲思思氣上填育後多歐出冷味夜卧明發 大陰真别類秋霜一届松竹与蘭芝何同害於人者不可不愿愈識毫必逐則理無遺此藥力有越電之以至古 之徒成然除愈至如府賜之疾遇樂便除高旨之病 在皮与骨食不消化米超軍出沒患心時決飲食乃受五常非是一體或患人冷滞府頭面枯燥身

尼京婦少女之後夢与鬼神文接真似生人物得著云云 腹陽雷鳴鎮如雷引復有百女種風十種水數亦白等 散唇、常用似是還母諸有讀滿之人常及冷氣極心至死不道思點耶氣听便眠多坐少夢想飛楊魂魄離 手是酸疼背膊煩悶張尸雜程中思率死腰疼陳冷 乾燥台上皮顏夢見雷電之聲或夢衛山越海縣中康上 利多年不差之徒此丹並皆治療此縣所合非是道人不知 天陰 即茂或患五劳士傷中寒 禪遇沒有男子婦女僧 言後乃惡而不說住還日久思氣便身腹內病成也惜思情 一七八九

逐飢瘦弱虚損耳擊等棒陽道人表應委不起益 其少自量其性則其芳遊臨時斟酌方委其功諸方君子 至陽丹主治頭風水運為息塩以腰脚疼 全陽丹方第十五 服为 切見病劑中落輝宿食不消見飯品 张三九或有 张四九病差即山此非養生之好不可多 今案服法對治并可依諸丹之法但件幾至治杀云或有 七九〇

上頭面但病在旬本以上者先要淘飯後服丹藥病在 股法光 契馬藥用温泉下去腹中宿我明日早朝空腹 無効影重加縣 廿九以下但病重者服五十九以上六十九 以下若指無力縣至百九以下一切可随疾患輕重堂可守 以同若殺下一九後此每日服至世九八下女九八上即以若 株於患者若欲得早降每日服二三九点得此故服時取 腰以下者先與雜後食飯若在頭面及海身者不用 一合以下飯净淘春樂後即與三四日許收之思樂氣衝 好預萬難輕身無食有力令人肥健

禁忌猪肉油燉陳夏私院海藻五辛血食 安五歲通百節利九節 根陽藥如有發動可依治石發方 个草经云石 輕乳味甘温無主 性味功能 飯只用酒凝若患煩問時心脏全表丹甘豆湯蘆 石鐘乳方第十六 いて美一ナ 生傷竭強陰人服延年益壽好色不老令人有 青

一七九二

之准不能禁真勿服之 東流者次餘方不中股之儿鍾乳白光者為上黃光者 者婆方文夫種乳者取管成白光間澤如岳翅蝉聖去 極要方之鐘乳所以人名之日乳此精育所作与切几 為次亦者不中股性大勢諸長生補 益之中不過 也頂常服之服乳人若多真只得九年即死好慎 石懸珠绝偷不比類也師之服一斤乳盡百病降一戶乳 好得服心即得力厚者不可服之耳但水而南流者上 不練食之令人冰 為光明者為善教注之雅厚而光明可愛

成金銀账之立仙矣是以服丹之士先服石之精職与為地所以此者几作丹污皆飛諸石精八為霜雪而添 丹為地若乳与丹相無而胜之者能 精人服之即能愛練骨賴老而更少令有子養 夫鐘乳此石之精專也不与本石雜獨生石室宜神丹 皆不得週間者即是也干以外者行即中公無數遂 盡問及三代三斤乳盡者感死顏色不發稅 百年後還穿塚出即成僵人也此人在恰及至十年 真仙信也 七九四

海者軍下 一七九五

九股樂者王日股馬黎而相日股 藥徒一九些稍積 九股鐘乳九五六十九未得力者可服一二百九稍停 九服乳之法始以温酒服之一三九次日五九次日九 不過於雪 且服養令盡無問乳之多少此一友為度 次日九九次日十一九次日十三九出後以十五九為法 極要方字腹胀 鐘乳法右取成練乳神一方多為弄 服之可至一三一九重以二南為一割 べてきーナ 一七九六

本者服二南乃至五十服五南六十匹上加至七尚各随年服 豎真服鐘乳随年 齒方石鐘乳其味甘温無毒年 不得其效在順少食滿三日外待着事的食多者其乳未化不至呼時乃随木便而 表食補之三日補之更放服者還依上法将見如前其到 云世也下人一南外馬南縣五十己上一服一南之别和麵三南 任人多富多 一七九七

五九如格子以暖消下待飢方食 心任性飲酒令體中 日五日为 あら倉米飯の 慣習每年恒服一大斤 七九八

坐後始服石若下後只服養部 石論之九张乳石古選十日補百日十日点出近 赴受 多項香製衣服新鲜 人服藥之後仍行百歩即乳氣入腹得力力速 得樂力宜填之空腹及下後不可服更三日調奏 小通過多見令藥勢不行所以頂力 則神清而樂行每五更初即起和天動 一市口令許行步前 一者曲一実之家経 4 一七九九

限乳補日此二可更一月許好養方可使 體中重心仍不得飲白眉又深浴勿向陽水中坐鱼以 小海又眉是性命之本朝暮常通飲 要方式几三百服乳墨三百神之十日 康等內骨與取汁任意作養食敢之不得食 民名學同無傷也! 能食服乳法故母少食補乳故得食

方云九服乳得力之 せ 一八〇一

食氣温之坐恒取暖常自逍遙適意服到 一方六九股乳藥通忌生冷歌 進运越不 縣不得冒諸風雪及魔機之 語人我服此種 得眠真怒及太 八〇一

要方之九股乳以後身中生 省睡眠不用大真 政病氣循強乳力未成必相對作 粉生與難贈生於 物可食细軟 **本鐘乳炎令人頭** 一八〇三

献不調動乳下寒下熱腹中西 氣冷數不調動乳状似應發不 川変領庫不 尔令人 痛 八〇四 朏 問

とうこうえーひ 楼機必不得更犯如此調之 消不息目差 と 須い致 40 一八〇五

**食飲填乳者以慈致湯裏内當婦一馬奏之去津** 皆後毛孔而出變作行若心中契問者還服少許勢器威之入陽中坐勿動頂史百萬所有寒數之氣 者够服乳方云若發熱喝者以生蘆根一種果米一合 若四時節氣冷數不調動乳者免頃作生聚湯以 盧根一握也偷一握 五茄一握切以水三升奏取一 八〇六

佳 又服乳記單服光系子三斤大益人又方車前了 今神妙無 此大和先生名之日通中散保 俸雪方者即此是也公日子得此方當不安 石論云八仙公蜂雪療諸百病八公所授 公雪方第十十 者俗共名之日红雪皆盡不得其要决 進上又常勸 人服之世人或有 大江 一八〇七

加減以誤後 軍颠鎮過 桜短方 張 師 口决 数分南并四時 度故用之 三世文 行時行温連 要宜寶 耽 秘 八〇八

頭 外往 多睡赤白熱痢 面-目字 130 平運中風 問绝 目亦契 ナル便 服之 质感皮雷 たて 産 一八〇九

堕畜血 合及蜜水 亦得内於水中令消頻服之 又云右与病相當者取 今時之人随身強翁或三四南或五六南郭 腹股之又在方載作日之恶血能 右患已前病者並和泪服之 水取瓷研一大南香陽沿後領服之言 紫雪或金石凌或绛雪或白雪等但半 墨方 云 几 服石之後 若 人 教 是绛雪以新汲水二大 サブ 一八 八 一 〇

蛊毒思难野道屍骨遙熱毒諸勢風時行瘦 服石論云紫雪豪 账 尝 雪 方 弟 藻猪完又私記云婦人有母不得账之 勇在易叫支 弄解諸石草散 一章変毒萬平死過聽五戶五注心腹諸立 利豆諸執毒腫麼子一切執主之尤良 有未沙甘草桃花 可思血食海 胜 家毒 通 为 煩 势 日 はこ 一八一

並可也監真方 限之如神水和四分股之 14 拉要力 病者強人一胜二分三分和水股之小老務人或教養 升茂頭痛身體急減寒臭不能飲食即取高加 前若欲南者加之一倍空腹之后那氣者漸之服即 級者服之以意威少脚氧病狂服石樂茂執毒問者 少在消和水飲之若勢痢忽如前若天行勢病急如 令消己水下公房若有風癇時心服之如前理丹唇若 若脚,氣衝心取一小南和水飲之若心戰衛取半小南

私記之治一切勢病及服金石散 石論之五石凌食後以蜜水 凌方 以此華二少當紅雪一南又依如小 三南或四南水脈之去 、契者かをこと 動問記熱用者 大 一八二三

不可多服大心冷無林 胜 那 服之即得 者服之 清任之一勢子許宜塞力 有温度 食服等 人夫女人久 サラ 一八一四

服銀丸方第十二 銀九主一切虚美明目神虚風教之間心数一切数 以此言之服石石藥之畢教信為先不可軽夢 服十九以九九不前空腹食物 法每日一三九 或五六九以冷水下之若 熟氣 歐 心教礼天地祥風万物應化皆自勤致其等重 , 縣藥時當先冰路齊戒姓香向生氣方向眼 除冷疾外无不治之 力明眼精長髮忧寧顏色魚除百 一八一五

股五九光不服写教 九数多少元禁如銀不滿五南随多少点得之食後 病皆悉除之其切効不可言盡之但病差公之不限 超自心方差第十九 サガ 一八一六

まっこう 見上し 背記 賢心方卷第十九打記 服石等方作系五 以上第一葉 服人受持去大孩三 脈ん芸」受え 服石林平总法养子 服石及春下住法养工 表有一種打车次千門子 一八一七

電にできれる 一八一八

等行七便一般加人公下切及用之几一餐了速 全輕例一 听又笑器楽謂作行真心 下 然 作能此制 云作名玉之美 下方 克有器輕經盖公八三後黨与高二案洋 卷 卜 而病 千誤与行真有丘此難空石 泳 L 易源 倒下 下禀病刑蘇疑賞 積十 L 敬此行五 ダ VX 丘源 田誤是冰外九 三三下諸 去家引 倒通即臺礼 字當業作行几作千益黨行八 水洋記 金雞 精上金同兵 故五二字作 金作跳樂 去 實行真連洋 在雜雜華經 温制 上洋与 下病十千慶可鳴作滿誤舊 金原 金年服 引編置数二以校 石作但同樂三上即是國百水合 周土 知 作 年 篇 顾 同同 雜 實 似金二四省 字暖行下校篇 語 行入是知行真三千注同 四出雜之 八 草作 上年金盖循 震 蘇稅 矣 九 木 经可作後校 红 迎罐基外

之思今不兵錯和首 遂 大夫 其 盛 暑 五八四當也軍是誤寺至凌害性有也八八行頁當部十连禁或卒此凌後生生病守延了 上也謂六待多日鉄仁 能命同有病支廣考 之 如前字以末不 也謂字源矣卒一 治以发業小一七行下無外盛力 治仁蔗所行八誤二行真一行二 基字本 作和意云所行字上秋東行后傳言法寺後當服禁差丘一作記 车时做下仁行丘不 傷延 塵病 截 盛感 四酒有和當如校慶至源得病下 標下當當無寺風 解作存 作作病源文 記一則将字卒也義仁者差 謂源草未 行名為 听食仁此和 字行五 得木盛 面循當自和當寺 損 為關多行下當寺作本四六寶一五有業 面面歷食 六随车噤不行真之躓行負先父一 能危飲投幹此如作 上懷即 上字義 險當雷 數下小小之 字蹟 发 盛行五也劳案未之有解案耳 性 藥 设雷詳清飲及文卷自行八即友行九

冝 旅寺行下人 字無行下訛疑之 常海海道一飽也六石華仁當源海宣則几十治行下此寺 楊外不 行一治仁 六當年 二墨上十一墨 消 淫真作和 图 衍無 深養能源同仁作底 字引者病行真 不管所有和衣作 前 脱張字源 上 六九 次本 将 即 也 文 無 逐 六九 作本 字外 伊 行大 逐仁 上 侍五京作常 脱無往九 恩 作和 此即才疾也前行也遂寺名 文下不 注同和仁

作深衛作寺病 近到停於勤為傳也例外引要 但多 年源 小与字仁罰魏 臺釋八 上十温同行六品舊病和之志上十名意言 行五一五作仁樂 合校源寺義管四二作義考 果行真濕和積 同年誤較行負俸養一 要熨 積仁行儿 無病傳 唑 侍侍ナ 有病即病籍在寺出行六科不上仁盖上書 偏源蹇源 图 与奉寺病 目 作著衍和蓬文 字美二此 鷹 舊藥年源 明 都巾与寺即听 下字下持病校上汁同寺病凌情穿车落云 有字源引有作仁车源人也 坐俗海 行下無精小食汗和自同私舊 一行三庸下品字 訛仁改技行九 猶是 衣 促 字有合新上十目和 科 卷也 温 於 源一四 行下 頭 中下 得病 年病 行八 行真行八 三 見科 葉文一 温源高源迫行下并傷製史即又展 作侵作之五奔并於紅科作台 字但迫病 日、年病 隱病 熟病張科禮禪 行二病冷作源温 字源作源作源儀題之公

源像不寺友四南自作裝多強侵行九侵 公同病識本 當獨努傷則作下 脚 起 下 人者行下作行非校弦弦作病 指 行 於行五三下 八崗語 联病但源 間 飲 上消字有啥 此行三之源 侵作病 勢 已 養 之 實文同 趾源 看 L之外行七 各位行下 氣 強語 数 指行病 己古臺製作和 二作病字下酒 飲源 字鐘 入舍寺 其 真源似文篇病上十聚使 病作其仁 卒令 實是獎校源二六酒作 作業重寺上十 南 行四上十小葵 不 字無 節續 奉三八得 唯一十品字 行直 行有的真白多得 不下海樂學行有病梳不管下海循門 不仁妻 不、酒下有病专类強 字屈源三 上和交上 絕 內有藥源卒之 縣 下無字 有考養和者行氣氣作公訛寺仁 病 名年作寺和仁於字尚雀作仁奉和行三

又作在仁鉄寺廳卷上水上水同病塩。牙草 你自卒和与卒民弟一二四一 源作病 辦方重寺舊缺至一行頁行頁 温源上十一 或盖 年校作步引 外 二 行下 温三九美 省新 方鉄異作 親 斗 一 行真一 作之行六千世 车外篇病 收行八钱 十 所省后 及卷行六益即校源事轉是本 人作澡外仁小三作思源從再 上七遇喝 文仁新和品斗事状作批石事 二三 就行下奏和源寺合与爭病從後發士 行真 二引寺作卒 新病卷 若 行九 有 作本家延行下行五 源引 大旅面噤黑親慶九也所几作同 好活即案縣作 侠食仍疑弃 奉仁極义有 泰行四类飲在多家 别和目籍原供為病和仍病盖三 搜寺 新仁行三行工 (大 作即二源寺即人謂 作和 致 ᡩ俗廳使使字作卒流 行下折寺 排 年 字即 病 钦作字行X 四 三目卒 命和仁士龍 流二犯

**青十** 轉日上 左漸無寺左孫延寺 疾 公有在 上籍行七同經 在同延慶年痛 方 就 赐外道 慶 慶年祝作仁 行八迎妻 弘 上村 同作痛和 片行九流 勿卷卒仁行下一六行下 愧疾寺 少此浴洗三别和 三行真四 在 四流定之十提寺外樂教上世 己時作慶但七 灌 乘 率 六四 行四 上仁治年用了上十上仁疾仁無仁行真的 延和 新華五七有和近和樂和 又 漢 慶寺行九布待行真水寺慶寺安寺諸衛仁 存年便一印創一字奉奉年 年年仁定和 尚接水二云 發 外同來 别和慶寺 秋延尺取作仁 作上中提寿车车 上山作慶淨解飲和行二 八五 同衡 二九水存核期益寺 此 行二行頁行九 作 行真 今魚 卒亦 新 諸 樂 惠 行下血剂 無仁温痛疾行六 1 注五旅去上十亦和卒仁俊以卒仁督 若有 新鱗二八字寺新和二下 新和 悦 寒第为破行真卒作寺和一作寺和仁

少上田 图 力 行下 胃 名注 经亮 擅六三行八曆巧寺功 四寺官可色明了 方仁行真過 某曆年訛故奉訛以《堂盖光 作和 品 此之謂作切悉作皆微思卷思力 小寺有 遇仁士巧功仁悉仁冒仁色黑一寒九 年《仁庭和 和作和 和色状中貌干 作和慶寺行工 思寺 互有府怨言 上世可寺平平赤行下卒四世能卒主是 一四 誤幸同過 有 一 行夏 也作 育色 行真 作作亦悠行九 上 色痛字 象行下 新凯 脂石 米 三上世延赤異悠樂士 行下青产 麦 卷 七二 慶仁構態 無仁慶仁 三 胃者 教延 日 行真年和 之樂和年和 冷中色 夏慶寺白净间寺 字寺作寺食满番 奏奉卒訛順 李友 存在卒难处色同日 字麦作日文數 狂 思士作廣、真 之作白仁類就如狂狂上世有作验卒然卒 俗後 和口賴 愈 紅八一之土 楊黄 同下而如行真批泛行四上帝

是 停止自奉本政作寺二世下全雷 行一字未 多南七 作作仁黨卒行真同作 引 膏 不者 万文卷 攻和 真 上 金雷亲 旨 相与 意大引下世 寺 即 填鎮旨仁涉載 上 異逢五六 下世 巴 行八 3 鎮作和 角 1 行真動六二吐化離兮同首寺 1上四分作行真作和虎雨雷 车行下 七十年和對春止寺俗境具聲 行七月子即忍 年字即 雙行五服 夏臺京對寺港 塊可律節 樂 野方作俗字訛滿以九滑樂 道 校今動心作思 三上世後歌節仁仁舊 展書本 洛仁日八九美云作和和校服業也以上批 和三仁行真 酥寺寺下 傳道所下六四 作和去 行下 本午樂 军下引例行真上世二寺者六 2 然外後目 九三 李去仁全上世無照 臺二美行魚作和傷八六去 行下行船仁自相 東 考寺 丹 行真 工艺此和能及下 年寺仁鎮真世 在一条談寺日龍校和仁 车和如下五

|  |  |  |  | 消光節 四十八夏金表表俗 | 要以了美一力本言 |
|--|--|--|--|--------------|----------|
|  |  |  |  |              | 1.       |
|  |  |  |  |              | 一八二八     |

治服 胀 脹 胀 石目 頭 痛 痛 茅 弟 五 治服 治服 治服石 治胀 治服 旅 石口中 石目 見方 一八二九

治服石结腫 治 服石身 服石百萬 治服石臨洋 治服石面 治服石 治 治服石身軆 治服 服石腰 服 老方茅 八三〇 茅世四

治 治 治 学らうたと 脓 服石小便不通方茅世三 服 服石除教解於 脓 石冷製工 石大便難方弟世 石小便多方茅世五 石經年更 論云九 目疼身 利 方 樂 不適方第 茅世九 簽方弟世三 警恐 治服 治 治 治 治 脓 服 服 服 石大小便 石小便稠製 契 補 大便五方 周 一八三二 身 世 而

火燒效 無让 蒙A 者, 食 迴 也故須以藥除 腹 脉 或 論公夫服散之人與見地 不時失其夢慶今石地 者可服對雪或金石凌或 腹 滿 如此之 娶 封 氟 れ 村一石统 病 如焼 之外基方太九服 於 黑大小便 九九 真真賞いの前段を大 绛 港為 飢 石之後若 雪 製製 則 或 期 亟 白 而

又公治服散包菱動意致湯方 雪等但半大外水取 題でララーす 千金方去解一切藥 義不問草石始竟思方 限之候一雨行,利热乃退矣,九此救急中些雪鸟 生麦門冬八雨 三味水炸糞取二外七合——分三服 香豉二什 四味切以水七炸 養 取三外半分三服 慈白切一<u></u>外乾蓝三南 惹白八雨致三林 一大市香湯浴後 甘草二雨 一八三三

湯得下便愈方 与人相當或氣上放绝進退经時散裁百端服前胡 或胃肠腫滿或寒或失或手足冷或口禁或口唇 小品方方解寒食一散一餐或頭 或目亦或于歐思食氣便歐吐或在一言倒錯不 前胡二雨夕樂三雨黄芩二雨大東七枚日草二雨 二南自中满意加积子一南連。每中冷不用食加生二南九六物以水八升煮取二升半分三服肠竪滿加伏苓 薑三南 歷色口 緣加麦門冬二 南若加藥者加水作 痛或心痛或腹 八三四

前方除實不如也 又云小三黃湯是由来 舊方與前治同煞石勢勝 是な万美十 行不利把送充 智中口焦緣目亦重方勢 黄連二雨 九五物以水五外真取二外半內芒消令洋分三服 几四物以水六年先黄三物令数沸以答致內湯中 散三黃 湯治散威勢實不除心腹滿小便赤 録験方夕藥二兩 一雨交子十四枚 黄芩二雨 大黄一雨 甘草二雨 黄芩二南 致 三 外 芒消二南 一八三五



又云解散除典單行叛水石湯方 又云解散除勢口煩致毒單行齊差湯方 俸意義去解散麦門冬湯方 録方公解散方 九四物以水六升者取二外分拜服 裁水石四南 九一物以水四外黄 取二汁半服七合日三 九一物以水一斗糞取三年分三服停冷飲之 支門冬一外 鼓二外 支子十四枚 服 5 态白半斤 一八三七

急樂方公丹石三點方 又方飲牛乳五六外勿绝住又方飲料消使蓮了此路 沙原中出 艾子人一并 卷白一井 前窓白医布欽去潭一服如桃季日二三石當 猪, 脂四外 鼓一大合 一八三八 少口

又去甘豆湯方 石論方除契調石畫根 泽冷分三服 不心更要 右以水五外與取四外食前温與食後冷與若 甘草二南《大豆五合枝 九二物以水五外其甘草令核一外内大豆黄 苓三南 九五粉细切以水七外黄取三外 地黄田南切麦門冬二南 心甘草一雨 一八三九

将的限交逐

無於蔵故令類問也 相搏石勢不宣犯樂氣病源論与将通失 宜冷數相搏石勢不宣犯樂氣 僧 旋 治 服石煩悶 方第二 取二十分三张 之 奏取一外半分三限二病黄芩二雨大九三物以水三升 奏取一外半分三限一病黄芩二雨大 甘草 一雨半 深方解散甘草湯治散發煩闷不解方 仲景云解散義煩闷欲吐不得單眼甘草湯方 二升半分三服 伏举一雨 生薑一雨 八四〇

きってうえる **録方玄煩熟悶者方** 苍 右 可草五南切以水五 作養取二 作服一 外得 些便 方治乳石義動 方飲二三休生葛根汁良 方軍飲生地黄汁日二三年佳 白十四差 力三年水四外黄 當中朝窓即安養於卷上 致二大合 煩問頭痛或寒數 取二什分飲之 牛獲一大雨 着網 豉 ひス

一八四一

又云石荒煩剧者方 之曹敏公頭面若眩冒者則解頭結散發扇之數甚 南證玄或頭痛 物魚鋪上錢火剪 清石十二分 研令题分南限 石以水六大外合和滑石末一古 石頭痛方第三 良人品得取 故: 屑。 作 為數 葉 氣 食温作祥 頓 銷盡品 服 随 一八四二 頓 酒

乃谷勿令見風谷託覆被安即取行仍須與慈根葛 外莹方公或頭痛 扇面赤者以寒水淋頭不老以油囊風水者頭结中 静大屋內適寒温先以湯 林大推及頭上三五十梳然後 許林十五颗 葛根三大握 者惹白寺奠美教散成之能依前 致黄 取二外去 草 葛根夫握 先以水五大北看惹根裁半去潭下葛 于薑六南 頭歐三合為白一大握生薑少 如判眼睛故既者宜以香湯浴須屋 这个 無意根百年子丁有以心管子了 勘了 細研少許米作棉 一八四三

故也勤冷食清見以温小便洗之又云或題痛項強 治服石目痛方第五 皇前證玄或耳鳴如風聲行 治 南 脹石耳 鳴方第四 教食 弟情品心曹敏云耳鸣时出数、冷食 室不弟 證玄或目 行託令 可出外其病 氣 痛 婦人以粉 义 差 可故 無身 也 出坐自劳出力過 冒肝上奔 好 1 次九合半日 飲 食稍了行 八四四 許

一八四五

南目疼者以水洗浴即老 慧義本解散治目疾頭痛方 深方治散家目亦痛 菱 大四市 九四物水三外奏取一升半一方取半外可日三洗之 美人女友 细辛半雨 方七洗 伏苓四南 葛根雨 **菱人洗湯方** 黄泽三南 告竹菜·校 2 立味子三南 黄連一点

隆一 藤梅

病源論去發則将令其數盡之後為氣不退 南盜云或目冥無府見坐坐飲食居居爱温放也 张石目無所見方茅六 衣自劳流也冷飲食頂更自明了去 黄連去七 下 銅器中莫取二井半绵注洗目使入中日再 九四物分等攻明绵 義公散談教氣衝目漢、無所見方 藥內中 者

八四六

湯方 治脓石齒痛方夢八一等為三次第与無相其仍真之 泰孟祖公治解散與勢畫师為學塞宜服策英 爷亲於 肺心主氣開家於學其冷滞結氣不宣通 蜀林一外 九六物細切以湯六年奏取二升半分為 方皇中口夏安飲冷洗 甘草一雨 千萬一雨 水一雨 桂心一雨 一八四七 再

小品方治口中于一株遇電不下食方 南巡古或四中漏 张石四痛 方茅九 時較故也當風 張口使冬氣入唱歌寒水品卷 侵脫衣令水洗當風以令石敷明賴五六為自差 **邀云或新腫厚爛齒列搖痛類** 沿中地于然写梅来賣分等以蜜和九 查取濃汁以栗作粉 单 塞清沸出生温衣近大故也 類服吳少任意 来尼文 八四八 少口

乗合之 治服石口中傷爛石痛方弟 えしるううよ 侍郎公后口干即校甘盖 放本草注云口于食勢 柿 区甚良 黄芩三南 支子四枚 九三物攻阻以水五外先奏文子黃本 鼓三炸 一八四九

一曹飲公口中生意台選服文子湯在上 僧深方云解散失草度口中簽看方 服石山中義意方第十三 黄芩三南 休麻二南 龍勝三雨 九三物以水六非養取三井去潭極為以熟口中日可 九三物以水四外先真龍黃連取二外別賣子 る考せ 小治方若作四有創前、四之佳 石馬五南末 藤四南 八五〇

治服石心禁方第十 僧深方云解散人泰湯常用監 源論云其寒氣風勝於勢 於心故心腹痛而心禁寒也其状心腹 丁草三南 伏苓 治心紫或寒紫不解 L 一 一八五一

轉故心腹脹滿也 病源論云居處祀。致今石勢不宣内·鑒本府歲与氣相 治服石心腹脹滿方第十四 心禁皆宜服之方用 それ、るたせ 秦並祖云療散致酒方散發不解或柴寒或心痛多 行者但服之不必期今行也 若想教不可取 放致二年勿今有悔 九一物葵令香以三井清 道提之沸 九七物水六外黄取二升五合分三根 八五二

とうとうます 永温失食失洗不起行侵行飲 古或腹 黄連 - 達元 野中口住 東三外分三股得下便以去 在上係製篇 各三亩 心腹痛脹滿 塚目赤董 除心腹 **契**阎冷食 参洗當 平急方 小便 一八五三 赤力

治服石心腹痛方第十五 校口起与勢消任本性多少其合酒南得行氣自通 皇甫證論去或心痛如錐 不洗寒勢相交氣結不通結在心中口禁不得息當 電いて考せ 亲心故心腹痛也 源論云華問有寒胃管有樂寒樂相轉氣送 黄連二市 九五物以水五外黄取二外半内芒消令洋分三眼 到於永洗淹布巾着所苦蒙温度 易之 黄芩二雨 大道黄二南甘草二南 些消雨 判坐當食而不食當洗而 八五四

自 小品方云治散發心痛腹脹無為動勢相格 というえ十 便去不即差於諸痛之中心痛最為急者被 若赴湯大乃可添耳 解之便速令食能多益善若大思者衣小使温 甘草二兩 九五物以水七年煮 取二十分三张 九一物以水五炸麦之打半冬之類服盡 **粘枝二**南 甘草四南 米二雨 松實二南 10 當 消甘草 一八五五

要うつうえす 水 塾 麼 皇 石製之 甫證公或百弟殿 南證云或脚疼欲析坐下温 洗起 行又公或腰痛欲析坐衣厚幹 温以冷水洗 腫痛也其狀肺煩勢而腰痛發動石勢氣無腰脚石勢与 服石百萬 扁方弟十 源 故即下當極薄大要也被 月主腰脚 服石数婦於肾若将適 工事十大 与五氣相擊故脚 入湿一被 一八五七

百弟 得繫也若犯 框 浴 蛋隹 也 冬寒當 事震疼口骨 姓名卷方要方文服乳石不得将填衝數失食情寒頭痛 衣二當薄,且垢 石八分陽成竹青皮六分 切以水二大井剪軍九合食後分温三服 常神 此酸何者,但八谷水浴勿忍病而畏 故勿者新衣宜 受風以冬石熨衣带初不 露野房二枚炎 通草八分硝 者故祭也 一八五八

さというと

勢育尊疼 煩肌急內地必便不利大行数少吸 石論云治解散會中有勢千是送凌者寒甘草 治服石千足送 小品方云解散二物麻子 日三便愈神驗 五合檔取入播的作文 之以水四年奏 取一升半分服五合 夏致湯治人虚芳下鱼有 一八五九

治服石身體生瘡方第十二十一次清強為此外野多學 治服石面上意方茅十九 廣濟方言石氣餐 勢身體 被 股頂史間沒根下了要之人 九二物水三片奏 取一十半以鄉著頭數取 甘草一南 失宜外有風那內有横勢一乗找面と 楊皮二南 一八六〇



秦丞祖泰散發勢創三萬事方 新録方公九散義瘡方 録驗方公解散爛割洗湯方 水研大麻子陰日二三 天方水摩夢青子签 黄連丰外 苦念 黄本各半斤 日二三 黄芩二雨 一八六二

又云淹散浮在肌骨作瘡方 服石结 睡欲作 整方方解散除 勢一結腫 竖起始放作 藥 黄皮末下卷鶏子白和如五先 養子產 洗却以傅之不過 再便愈 黄本三市甘草 宿 稓, 一八六三 造

七大和作院為作 并作一才半厚二分外亦有單服鐘乳而發者又有生平未服石而自發者以是上世有服之者其候稍另 一世是上世有服之者其候稍另 立火和作品 九七物以北黄取二十半分三股快下腫即消

号とうえよ 脈 · 位 論云九諸服草 云若發瘡及腫 鼓 冷石熨之日夜勿止 有 胀 日夜 L 治也 一八六五

致甘草湯方 又云若腫有根坚如鐵石帶赤色者服湯仍以小 洗自劳行步即越不敢行者使徒人飲酒藥氣沉在皮膚 之內亞縣不通 口肤石身體腫方落廿三人左當腫上灸一兩左為 南證公或 馬幹悉腫不能 自轉位生久傳息 透祖方云九樂 養之後身幹浮腫多取為 所 甘草三南 炎子十四枚 一府好為住 一八六六

千金方去若後脚腫向上稍進入 又云孫散養亦腫怡方 又云若已入腹者不須漬羹豆食之街一切薑菜 赤小豆一千以水三千萬烟出豆以演脚康 九二物以湯五什養取十十分再胀 演奏四南 数日馬之愈美 九三物梅下魚端以水 令佛出孫巾怙腫上温波易之数十過 鶏子四枚 吴亲莫四南 合難子白代器境之 一八六七

清 也任力自温便冷洗品 劳察氣勝四氣結而不散起之 服石身體强直方第五四 生地黄五市 四味切取清一宿者睛一片英章陰黑去 大黄一市 一物尚飲汁是乃公 青方 美任力自温者令行動出力 + 八六八

五外許洗之若體中意 状如風或先變後寒不可名字若先寒者 水二三炸洗脚使人 深方云治散發 香豉一外 則茂温也非 義方治寒紫似中恶手脚送冷角号及張 七物細切之以水八什真取二十半分三股 根三雨 半死身體強直以手看口上 石專三南本 支子七一大學人 直者是散急眼以湯 之先教者以生熟湯四 慈葉三雨 南甘草一南多 一八六九 用

治服石菱黄方茅山五 主土其色黃而俊於肌內積要益結發於肌層故 有後氣即便南人沒水灌《洗旦南三時间死者 源論去飲酒內製回根石之與又勢~轉 三升三股近有用此湯即得力也 黄連 大黄本多雨 致一木 九五物以水七片養取三十十去潭内致更養取 愈此藥失此麼所為似中思解之方 便令人扶曳行便得食一意演等行半日 支子人十四枚 門男して

録验方治散 成心 まいとてき、よ 黄 録方治養黄 業湯方 だ良い 弃康 蒴 服紫雪红雪寺可下去積 菜業一把切九一物以水七升養取二年半分 一都便愈 菱 **戏黄** 者 大產為身養黃 菱 蒼耳 要毒 身中 氣煩悶前 寒一温 势 7: 胀 外 日\_ 自洗漬 一八七一 日 用

泰孟祖云芒消九治散患積與迁临方 松 吃 张石監送方第七六 胖月致冷門氣不和不勝於穀故氣送而監問 源 洋 目 杏人子令如事乃合三物以蜜丸服如唇 九三物各別楊治先亦大黄 芒消下後後 芒消三雨 大 論云将一適失宜 二多少随意消息之 三雨 牌 胃虚粉者石势 告滞来 てニ 八七二 梅

洁 之常便也而散势亦有此諸患冷效者得温是、報論云放送內痛事中室塞清涼出本皆是中 版石 效味方 且也若是教者得酒於理當 論古就運 府增有方用如此 九五物以水七井黄取二外分三服 人参二市 甘草二南 一者果是冷放也飲 煩闷敏達人祭湯方法 黄芩 一八七三

とうとうきった 飲 僧深方竹菜湯治散餐上氣方 其状育滿短氣是也 根石海禪方茅 伏苓一雨 源論云根散而飲過度将通失宜衣厚 源論云服散将適失所過大過數轉管衛而氣送 結成淡海其状淡及則 青華 不滿頭眩 九七物以水五外 生竹茶二雨 甘草一雨 于地黄六分 奏取二十一合限七合日三 黄芩一雨 大黄一雨文子十枚 10 一八七五

慈思是也 不下万枚然不差也管公日以三声湯下之皇前盜云惡食如髮物生温衣作禪也當急下之若 僧深方非散家淡向骨心下有退淡容势者此之方 小品方云白被湯治寒食藥菱甸中落除于歐 甘草五南以酒五外養取二外半分再 版欲吐者便 快荡去 白歲二雨半夏二雨光于畫一雨甘草半雨 七山 一八七六

小品方治道类炭製法精飲酒石类目威数散行经 终中使氣力强肾家有契缺為芳事~~多使肾 張仲景云半夏湯治散 表于越不食飲方 治能石不能食方第世 **胀石消契方茅业** 右四物以水七外貧取三外半分三服一日令盡 半夏八南 法死生畫十南 桂心三南 橋皮三南 九四物以敢五井煮取三十分服五合夫酢酒能令 ナニュ 一八七七

皇市 也直飲葛根湯安穀神除與四些湯也 虚則與威:心下滿口堆燃放飲;随 銾 治服石淋小便難方第世二 入膀院故也大冷食以冷水洗少腹以冷石熨一日即以皇甫諡云或淋不得小便坐之坐下温及野馬鞍中势 僧深方治散竟小便難其状如淋方 **黔方云解散門問結小便不通如琳方** 葵子五合 九一物以水二升半奏取一升一根書 須更便利 敏吐不安息 一八七八

肥内否混故小便不通也 婦我肾而內生製、治力病海論公夫服散石者石製婦我肾而內生製、治力 治服石小便不通方第世三 利方云石氣頭痛煩勢口乾小便赤少方 露蜂房十二分矣 九五物以水五北菱取二升半分兵服小品方門之 大黄一雨 毒随小便出 右以水二大井煎取八大合分温二非當利小便諸思石 麻子人半斤 夕樂一南 伏苓二南 黄茶一南 さ 一八七九

之故也以令水洗少腹自心不差者冷水浸陰又住若復 治服石小便稠数方第世四 皇甫證云或小便稠數坐與食及散諸合契物餅茶 小品方公解散小便不通神良方 勢方な解散利小便致良葵子湯方九二物以水一, 井貧取四合頃服之 来課期世校 **類食飲不能稍服一方加滑石三南** 三歲婆子一外右一物以水三外看取一升半冷暖随意 黄本一雨 ナブ 一八八〇

小品方云解散除勢小便數少單行秦子湯方亦治 不解版文子湯品解 林同不通三咸 奏子亦可用 外墨方去文子湯 服石小便多方第世五 源論云将適失慶數在下生之虚之氣無於 陳葵根切一外以水三外養取二片婦如人肌梢服之 文子人二合甘草二南 黄本二南 芦消二南易吸以水 五年黄東二十分温二根取利品老 一八八一

肥量 洁 花他方解散要脹滿大小便不通方 小便難也 録單方云鶏 賜草 英為養 戰之傷 汁服五六合回 故 服石大小便難方茅世六 源論古積服散威在內一熟氣東於大小腸一否追故 九日二 又方樣直對東針各三升傷而蜜丸酒若飲水世 肥冬不能制於小便則小便多 オルロ 一八八八二

此是要氣所致髮之則食 展仲景方治寒食散大小行難方 見るできった 録驗方古若大小便秘塞不通或掛極彩面陰中疼痛 録單方云大小便難服葵子 松實工品 家多少温了自老 云 九二物以水二并清之令藥澤尔乃養得半北去澤梢 香或二炸 右二物以水四升 真取一外八合去潭傳令一服六合日三 大麻子一件破 一八八三

在賜胃故大便級 治服石木便難方第世七 南盤公或大行難腹中坚固如她盤坐犯温人精 葉不去故也消養若 哥使寒胀一二十浸潤則下不下 源論云将適失国犯温過度散勢不宣勢氣 服下藥品差產公日若不下服大黃朴消等下之 盖祖云 朴消大黄 通治胃管中有燥囊大便難身 法先以参物熨少腹冷熨已後復以契物慰之 有與多物數已複為對美

暑い方気士 録髮方解散不得大行方 體 大黄金色者二南 停羊内若鸭栗内養補之 火上與令可丸病人强者可頗吞贏人中非可復宜九二物以水一斗奏减三米去 澤着銅器中 於湯上遊 十枚 九二物以水六升黄取二十二服一方大黄二南桃 大黄四南 桃人世校 朴消细白者二雨 十七 一八八五

治服石下利方第世九 治服石大便五方茅世八 皇甫謐云或下雨如寒中些行心食飲犯契所致人多 死之候也知此難治矣為可与湯下之懂十得一生耳 録單方云散餐木便至者方 脱衣冷食冷飲冷洗或大便桐裁些久失夢度将 マメナ 慈白切一外致一外 水四年黄三十二根 文方車前草切三外水五升奏取二十三服 一八八八六

小品方解散你製心利黃連湯方 是でいて見上 秦並祖公前連九解寒食散設大汪下腸間方 不与湯必死莫畏不与也下已致死令人不恨 **蚁**五合 致五合 甘草(南 黄連卷成骨三米 廿九日可十服病甚者一日可至三四百九 九二物治合下卷以審和之更傷三千杵九如梧子服 **凡** 五物 几五物以水五米養取一十半分再服 黄連二雨 北麻一雨 馬梅百山牧 去枝花 世 文子十四枚: 一八八七

我録方云散 茂下利者服牛羊酪一外日二 小品方治散與歐湯方 既要清液竭然故湯刊飲也 治 服石製湯方茅世 源論云夫服石之人石製婦找肾而製充府蔵こ いる美十 日二三界新红 生地黄一斤 小麦二外 竹菜切一外 又方致三外水四五外漬經宿或糞三四沸冷服一外 + 為把根一丁 一八八八八

又云马万舒解要心渴飲地黄汁方 景でできった 又云單行為柜白皮湯解散除熟止渴方 僧深方解散人泰湯治散餐作冷勢不適方 治服石冬數不適方茅世 生地黄一斤 小麦三斤 奇把根三斤 奇把 根白皮十斤以水三斗 黄取一斗分服一外 九三物以水三斗黄取二斗汁過者飲之 九四物切以水一斗養取九片渴者飲之 白术二雨 一八八九九

素差祖云當婦九治散簽 治服石補益方事世二 蘇緊方解散除魯中勢益氣竹業湯方 僧除方解散散內補治百病足勝湯方 又云生地黄道補虚除契将和取利也九四物以水七年奏取二年半分五合一服 竹業二南 甘草十南 白术一南 大黄二南 九六物以水八年黄取二年半分三服 甘草二南 一八九〇

新録方散發動後虚內補方 思りるうえせ 小品方云者陰湯華他鮮藥毒或十歲或世歲而發 治服石經年更發方第世三 式恭-如寒欲得食飲或不用 细辛一志 生薑四南 胡麻一炸 難散酒服忌與真虚教人並得願之 奇 北直軍合明如桃李許日二三粥飲中 旦好 葵 九十物以水九井養取四年分四根 生地黄一井切大東女女 甘草一南 麦門冬四南 桂心一南人恭一南 飲 七二 食 華他散 一八九一 法

悲元氣力或時欲寒皆是府氣所生蔵 氣不和宜服 有石流黃熟欝~如與流洗失麼 錯服勢 湯 蘑莲四雨 半雨也若氣數倍伏苓枝齊茂去一雨 得三州半分服七合日三若幹寒信人恭城黄本用 九八物切以水一斗先奏盖青子得八片紋去潭 製器石类塚一如戦紫石英勢阿高書 黄芩一雨 甘草一雨 人卷一南 蓝子一南伏苍雨 無青子三井

|  |  |  |  | 醫心方卷弟母 | 質ハマデオ |
|--|--|--|--|--------|-------|
|  |  |  |  |        | # 1   |
|  |  |  |  |        | 一八九四  |

等否比核儿無仁 行作仁也费少篇四一 智 了病即引行年和 取洗和七之黑中行真心 万况否年仁字寺 運 病寺字候 女 下方 天 五段 治和 卒作外原车 智、卷 士衛宇宇寺 次畫同先行五九 作業 记切顧下無塞 行八脉無仁作和扎 同与急行八外也礼和李寺能 行下 舊無仁 乾 墨 息十字寺 本 急和监方教心车 石行三字寺寺十七随卷八二 势 把 车车金世的心引行下行直 势上逢 蓝凤七引下此 三 作和部外二四作仁美外温下樓廳 與奇亂臺行真董和引墨耳有 之 区 联存在世上 薛今儿唯也論 行八作卷云 七郎弟 有九九一 八三 些引解二 行七 此卷卷段 九五 南连海散升上三光替利第己 和仁案待下以半一頁食放此四見

字 勢 後 皇 無事即寺犯仁 豆 二年 無仁下仁南 字字作和殿南字 行几勢和有和 諡 行九 無 化寺無仁 作了 高字寺石寺云洗 车至和 孝 安子李孝及之 行九 李寺四五十 方方 一之和 教 行 下言 和下五三十与段字寺仁以及一六和 寺世 今 行真十已 年和下案 行真 朱 车三水 上几見 寺四和以下鼓 無字無仁 曹美弟 又 车十 寺下 二 和稅 上十字寺 云 複几仁以 無文 半 卒之 二一 本和以今卷和下行五 仁二仁公異 行直 寺下不至寺十 曹 作和作構 每一期春季云下各三和二亿行八

房行三括有寺此養無幸 乔仁 四仁 微 露仁 其 腹奉盖弟 康和作和檢仁作和法行八字夜重一行下 脚寺康寺作和露寺下仁义下出中 女 奉 案寺 奉九和云 下十年 李寺仁以行八行九有 色行下四九 四十無幸和下今地 三行夏行八行六 四寺四清 達 仁四 木轉學注頁 年十 人 授 折 上行八無五作和改和寺十 杏舊徒仁折仁擂 又 字喻寺作寺车五 教员和作和 取入 车 北年無字 千引 督寺 斯寺福仁無仁 行下 說回 全或從奉 卒作和入和 六上十月而行八 方年之後 獲寺字寺 悉六四前傍小 合木 能作上十 幸 辛 口 行真 Ra 作三八惠書精行下方 生七水行真二十行下恐樓五云 章狗魔作八八 奉仁 投 己此 八九七 倭 上散 注真 審 負十粉和 和仁脚能療上蜂上五作寺和仁卒段

四夏李石着單一夏急各可作高寺看 乔行下 年方 行下該仁二 或越千年八 秦行下 無仁散作和南 年与全章了 養 二上七單和盛 皓寺二仁合舊同作考 寺下作和後行九歌年八五 四一脂 车十 数寺 後仁 济 字散 行真 行九 行真 脂仁 無字车作和應服結人作和 仁 幾寺歷仁大 畫 發 将 脂寺 行三 卒作和小仁畫下仁或将 卒 當 又 趣寺 腸 和畫有和日之 方 方世 卒此仁寺之慈寺恐義行入 九 致行真 三和卒俗字卒即為 截 九九 数仁 上行下字寺 丘循 始将輔 起 就作和寒 七重车作者 己十二 数寺食着 董作下士四七載九 行六 年年仁 青上世 署一四行一此卷十十 無和寺仁八八 行真注真文弟 南一世侯寺车和行真 七世 经 下起四

| きょうきょしら |  |  | 作人和南寺李    |
|---------|--|--|-----------|
| L       |  |  | 下一行女类如歌同下 |
| 4       |  |  |           |
| 一八九九    |  |  | 行英男在和寺    |

|  |  |  | 多月八     |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | 電いで光十十書 |
|  |  |  | 本意      |
|  |  |  |         |
|  |  |  |         |
|  |  |  |         |
|  |  |  |         |
|  |  |  |         |
|  |  |  | 7,      |

好五篇 五百

九〇一

婦 帰 人前中漏下方第 芒 人月水不對方第世 元方弟 男方弟女九 廿五 治婦 治 治 治 治 治 治 思交方 世 九〇二

品方云古時 雪人唯懷胎 四時 傅 著 母之传 丈 任 堅容 病 自水 培和 一九〇三 病根

源 病必難 面日四五 一九〇四

又方敢桃人治禮親子白和以塗面日四五 論去婦人面上黑子 面上黑子方第三 治面好方 方去黑子方 宿即落 一九〇五

秋冬温之分以洗乳 皮製楊大温帛 天麻草 何皮切三外以水一斗 煮取五片夏月 乳腫痛方 名天麻草 切五外以水。五片黄取一斗随 五父上日五服 無點 9 一九〇七

取牛头燒沫以苦酒和途 於兩手軍際各二七壮折寶脉也 限方寸上又可苦酒和後之 U 九〇八

等いうえと 又方取姿艺 方将生地黄海之 学 明云婦人 五相搏 不通濟 一婦人 法法皮薄 不散故结聚成雅亦 寸七日三即愈 2 九〇九

小品方治乳雅方 快急 又方大黄 鹿角二物分等燒鹿角与太黄節又方電中黄土以鶏子黃和塗之又方葵粉水和又方電中黄土以鶏子黃和塗之又方葵粉水和又方面上點子傳腫上燥復更傳不過三愈 汪方治婦人乳雅方 九四物合節以豊併春治以聽和達乳有監理二分 岗草二分 伏龍肝二分生薑三分 腫名吹乳日喜作雅 = 九一〇

要い方気士 又方赤小豆求鶏子白和薄白 日四五夜三 八葉 鶏子白和強之 鶏子白和塗故布若練上 九九一

整門方療婦人乳难初得令消方 整門方療婦人乳难 医如石聚醬不能治方 為一人乳难 医如石聚醬不能治方 整門方治乳糜 医如石聚醬不能治方 电对方治乳糜 医如石聚醬不能治方 千金方乳離 堅紫色方

をアンプラ・ナー 范汪方治乳端生氣出 楊辟和酢塗之至 **分院甘草** 用新公 朱書順上 痛方 歷客之與西氣 一九一三

宜以赤龍皮湯及天麻草温 膏及飛為散飛為膏方用 傳彩磨日三作 年月名為乳病 兒頭寫月食耳瘡口邊肥產 兩禁石三兩葵令生 良 九一 四

題でうきょっ 黄連胡粉膏散方 黄連二兩胡粉十分水銀二兩 一九一五

京奏皮洗之良 一九一六 H

陰痛方弟 一九一七

治婦人陰腫方弟九 葛氏方婦人陰腫痛者 僧深方陰腫痛方 病源論云陰腫者是虚損受風耶所為也 教禁石二分 大黄一分 甘草半分兒八郎 黄本一多 樊石一多 甘草二多 下前如来林锦果 小板以道之 近然圖同之又方炎松實財之 九一八

孫要方治婦人陰磨方 取桃素楊绞取 原論古婦人陰割者由三出九出動作 腹 內勝胃厚損 人方末雄黄葵二入樊石二入麝雪半 分和末 侵食於陰輕者或 一九一九

又云治男女陰蝕略盡方 僧孫方女子陰中落方 汪方婦人陰 磨方 花切以水五外黄瓜一外温洗 地床子一 外教大黄二分胡粉半雨 一九二〇

を言いうえ、七一 劉消子方治婦人 整方治婦人男子陰蝕及膿血不禁男子 八野所不能治大黃湯方 當婦二兩甘草一兩 南生地黄二南 常掌一南半 岗草一两半 右五物以水五北者 九八物以新汲井水一斗煮取三水洗磨 第天二味-分等梅節以傳養上 集點方 个陰触當帰湯方 黄芩二南黄 二十光之日三夜 及二本迎辛二 一九二 R

· 常理人多

マきて 婦人陰中息肉爱出者方 险 内 工寫肉也 狀如量 九二二

そうとうえよー 論云能格等傷子蔵虚慎風冷客之於垂於強故令 陰冷方第十三 一五寸是 一九二三

五門女陰也 女陰寒息女方 論云陰息由子蔵有寒、氣 陰故愛人也 陰泉方第十三 携節為末三 桂心五分 若泰一分 甘草一分附子 老门内日二度 一汽至门 震 男子 九二四

病源論本肥格傷損不 流黄二兩 色 陰脱方茅十四 味節以方寸 攻唱水煮洗之愈 良日再三 葛氏方同之 一九二五

經心方陰脱 自 樊石鷄子大二枚塩弹丸大一枚二味以水三味煮洗之 一物水五片黄取二十半洗之日十過 入子蔵好出地床洗方地床子一,非称二七枚 借深方同之 姓心方同之 一九二六

二分 石流黄二分青木香二分山菜 子三分 遠志三人 石腔三分 陰柱出方 右四物楊節為末臨交接 陰寬冷令急 次春中二社愈 9 一九二七

| 小如十二三女<br>又方取石留黄末六指撮内一木湯水中以洗陰色<br>甚妙 | 又方松上女雜一引磐石一分石留黄一多隆中急小布努不過三日 | 青木香三分 细辛半雨 桂心二分 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|

要なうえよー 百日陰 除千百日戲時取如鶏子前未着女陰 九如小豆初月七日合時 三兩 特牛膽一枚 下游內牛膽中又內石塩者膽 日小五十日如十三世 一九二九

王房秘决云婦人初交傷容 人骨二枚燒為屑 你五兩一味以 眉五 横日不歇 十豆豆 九三〇

集驗方治女子傷於丈夫四體沉重虚吸頭痛方 とうどうえよっ 治婦人陰丈夫傷方弟十七 黄連六分 牛膝四分 甘草四分 甘草二人 夕樂二人生薑三人桂心一人水二十十五六 生地黄八南 夕藥五南 香致一升 落白切一外生 曹四南 甘草二雨美切以水七井煮取三井分三服不 小可忍方不下忍方 衛本作院湯 一九三一

病源論云肛門大脇惟也太腸虚冷其氣下衝者肛門 五房秘决云少人 桂心二多伏龍肝三分二味酒服 三味水四片煮二片洗之日四 计校以酒一斗煮三沸 服一木勿令汗出當風之 輕血出方 傷代去 一九三二

**病源論古衛任之一往上** 金方治院胚若陰下院 金方治月水不調或在月前或在月後 月水不調方第二 以時而下寒温部適則 床子布里 **脱胚若陰下脱方** 多對之生治產後陰中痛 衛其肛亦令及出也 月水下多下少不調 九三

新録方治奉後月往一月再至方以沿那桂末方寸七日三玄感傳屍方同之 治婦人月水不通方弟古 病源論立婦人月水不通者由芳模血氣致令體歷受風 **提要方治月水不調方** 东方生地黄三个眉煮取二木服之 又方地黄酒及大豆酒亦 中復縣之如是今酒畫 校重竹酒 九三四

新録方治月水不通方 金方治月水不通方 原婦人月水不利血来不通或一月或一点令人無 又方桂心一尺未以酒服日三又方當帰末酒服方寸上 麻子将绞取汁服日三又方芎、末以酒服方寸上 寸一宿易有汁出心 又方小豆一大去酒一斗煮取三水服任意多少点 事悉子一并将察和弹九三枚锦果內陰中入三

治婦人月水不断方第七一 子腹堅如石忍如住城之状方 又云或至南三月半年一年八通者人 葛氏方治婦人月水不利結積無子方 桃人二井麻子人二十合傷酒一斗漬一宿服一十日三 大黄四雨 夕藥二南 土然根一南 大黄桃人桂心各三兩楊末来食服方寸七日三 右為散消服方寸七日三五下痛即愈 一九三六

僧深方治婦人月水不止方 とうでライ 病源論云月水来 腹痛者由势損耍氣體虚受風冷故 病源論云衝任之氣虚損故不能制其經面故令月水不改 痛也 婦人月水腹痛方弟十二 金方月水不新方 奏內縣下白肉際青原 集要方治月水不心方 黄連治下節以三 又方服淳酢一坏不差更服 **咏酒和服不過再三** 九三七

僧深方治月經至該痛欲死伏孝湯方七味切以水六北煮取一北半去浑分為三水 商高針灸治月水来腹痛方 奏中極穴在合香下四寸 伏卷三兩 甘草二兩 夕樂二兩 桂二兩 松實二兩多 桔梗一兩 几四物切以水七片煮取二十半入三服 風二雨生薑六雨 厚利三南炎甘草二雨 十二两 月前来腹痛亞氣方 一九三八

聖言ンラミすー 忽然崩下謂之崩中而有瘀面故時崩時止冰海 内為經珠之海劳傷過度衛任氣虚不統制其 病源論云崩中之病是**復**損衛脉任脉 断名日崩中漏下也 人云漏下不止致旗五截~~之色随藏不同回虚其五色 , 肋中漏下方第七三 當帰 行六七里思 中草名八雨夕樂 伏苓 桂心 各十二分 浑分温三眼~别相去 一九三九 少

青者如蓝色黑者如外面也 又治婦人五崩下赤白青黃黑大乘湯方 小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方 大乘百枚 黄着三雨 限八南 甘草一天 芎去勢八雨 右一物以酒五 北資取三 北分三 服不耐酒 九四物以水一斗煮取三水半內膝令洋分三股 者随多少服之千金方同己 今素本草云甘草一尺者重二兩為心 九四〇

又治婦人漏下病不新積年困萬方 文治崩中去五方 擊門方治久崩中畫夜不以娶不能療方 取枕耳焼傷下 人方春生地黄汁一片類温服之即心上午金方同し 一前根汁一十温頻服之之可以酒煮随意服之 在集中產戶減更在其上沒作其是也集驗方 \*\*\*合院末服方寸七日三萬重黑者去 中日三五倉 燒窩服 九四

又治五色带下方 金方治婦人漏亦不心晝夜上氣塵竭方 範甲《牡属二味分等為散滔服方寸七日三 **入方燒私發服方寸七日三** 二味可單用服之 服相去八九里不耐酒者随多少数一服即四日此 九以滔五才奏取二十去泽下地黄汁黄一沸分三 一葉の人分 生地黄汁一水 大豆紫湯日三服住 又方煮甑带汁服之又 九四二

葛武方治 婦人崩中漏下及月去 青黄赤白使无子方 又灸崩中方 里にごうえて 九兩旁相告三寸 奏小腹横文當齊孔直下一百出又方奏南 又方赤石脂蜜丸服如梧子三九日三 方服補黄 麻黄二南 當帰二兩 精黄二雨 又方露蜂房燒末三指撮酒服之良 為節酒服五人日三加至方寸七銀擊方同之 一九四三

廣利方治崩中漏下面方陵霄花末温消服方寸上旦即以 经心方治長五芳二朝九方 僧深方治崩中方 五水服一十日三四 又方白茅根十九小前根十个楊绞取汁煮取 亲取干意分等下節酒服方寸上日四五 九少大豆那十九日三 剪二兩 白术三兩 千地黄三兩 九七物楊節和 麻茸二雨 當婦二兩蒲黃二兩 阿縣二兩 芎 九四四

集於方治婦人漏下不止散方 龍門方療婦人帶下方 龍骨九治長五方 聖してうえて 酒生得日再以老為慶 又方奏者左右各一寸人然一兩伏拳三雨 松厲五雨别研餘者末和飲服 五分各三百壮 各二南 稍黄三南九八物楊節九如梧子服玄聖 又方生地黄 蓮根分等楊沒取汁煎服任意 骨阿熙兵亦石的 松属 干地黄 當帰甘草 45 一九四五

固謂之卅六疾也十二臟者所下之物一如膏白二如清五三 如紫汁四如赤肉五如膿病六如豆汁七如於 凝敬本草注云刮牛 九如清面、似水十如米汁十一如月流十 源論云諸方就卅六疾者是十二殿九痛七容五傷三 麻茸三兩 當帰二兩補黄一兩 阿服三两多套賊 節為散消服方寸七日三夜再十金高 一九四六

六宫任七宫睡也五傷者一窮孔痛二中寒毀痛 腰痛也七害者一害食二害氣三害冷四容劳五害房 少服急空痛四藏不仁五子门不已引背痛三固 四寒冷痛五月水来腹痛月水止則 痛七汗出陰中如虫皆痛八 陰中痛傷二陰中淋痛三小便来即痛 九四七

粮玩部無餘 表於一名,我餘 金方白恶丸主婦人卅六疾病各異 白石的一分人然二分馬贼骨二分时皮二小 伏巻二引 黄巻二引 瞿麦二子白殿二到 甘草二分松属三分 细辛二分 附子二分 龍骨三子を楽二子 黄連二か

治婦人八痕方第十五 十一味下節蜜丸如梧子未食 服十九日二不知稍 增服藥十日知廿日百病悉愈今素小品方有桂心四

九四八

7

千金方婦人血寢痛方 望さずえて 防痕 机痰 地度 整藏度 氣不調之所生也其 源論六一藏病者皆形此生產月水往來至脈 生地黄三介一方付下取汁干涤一个葵鸡節, 干薑一兩為賊臭骨一兩二味治節酒服一方十七日三 此為氣痕也故生宗痕不可治未生完狼可治 婦人齊下法物大如杆非月水不通義勢往来下 瘦者黃瘦青痕嫌腹面 一九四九

玄感傳屍方治五藏如四五月身大方 便遺尿也 生薑二斤桂心十兩 好酒二水五水浸前什二味五日以 東令可九縣成 酒服如梧子十五九當以食後服 之葛武方同心無點方服三九 服一服一盗温服之良 人遺尿惟腎虚為了氣入肥之虚冷不能制 八法治下公師內地黄汁中激大 一九五〇

千金方治婦人无故尿血方 絡其血處勢添入於脫故尿血力 病源論云血性得寒則炭恐得娶則流散若芬傷狂 治婦人尿血方弟世七 録验方治婦人遺尿方 受してラミナー **建要方婦人無故尿五方** 龍骨五兩為散室腹眼方寸七日三 校石三兩焼令沸汗畫 松属肉三兩 下節為設酒服方寸七日三集縣方名二兩 イマ 九五

**届船好客船** 

葛氏方治婦人滿血方 玄感傳屍方主婦人年老體漸瘦弱頭面風腫骨節煩玄感傳屍方主婦人年老體漸瘦弱頭面風腫骨節煩 於公前状如骨盖者是牛麻酒方 婦人瘦翁方弟廿八 ハマメナー 車前草一斤水一斗煮取四叶久四服 取其夫礼申詩 白果玉十枚研服一合 又方葵根華子无在取一片水四片煮取一水内書中 又方取彩故竹遊曝于楊朱為散酒肤方寸七日三 九五

飲得男子不能自禁食飲無味百脈動體作精尿 云皇帝問素 故男方第十九 生当一行合皮切一水 家女人陰中有虫如馬尾長三分亦語 除一斤生地黄切三水 四味切於消袋威之以清消一大外浸七日温 一盛日三 對日女人年廿八九若廿三四陰氣 ナナ 九五三

治婦人鬼交方弟世 於人久則迷惑講而隐之不肯告人自以為住故至獨死而 王房秘决公果女日何以有鬼交之病彭祖日由於陰陽 交情故深重即思點假像与人之人交人通人之道其有勝 虚裏致鬼靈回夢而交通也 玩源論立婦人夢与鬼交通者亦由府蔵氣 韵神守 **绵聚之內陰中垂即著来出~復內如得大夫其由** 治之方用麵作手董長短大小随意以皆清及二雜

憂悉怒喜無常或半年或數月日沒簽者方 とううう。すっ 小品方别雜散治男女風耶男夢見女、夢見男悲然 過七日必愈若身體被势不能獨却者但深校 服康角未方寸上即愈美當息東 又方當以石流黃數南燒以數婦人陰下身體 治之法但今女与男交而勿馬精畫夜勿息困 一方云服康角方寸七日三以老為度 一九五五

一金方治婦人忽與思交通方 天雄一雨光許根一雨蘭根目蒲一南细辛一雨附子一雨地名 松明二兩雄黃一兩二味坊 合藥知藥者令那氣不去禁之為驗 千薑一兩 九十物合樓下 樂切今婦人鶴大見之又令見病者~~家人見 寄生三兩水三兩桂內一兩一方 花龍中燒今病人自 井其上以被自雷 原如 躺子中黄夜 松明乃內雄黃末以 酒服半方寸七日三合 九五六

方云婦人欲對生方 松后二南破 雄黄一南城席八一枚未沉香一雨未青木香一雨未 夜别一度大良 政布方員一天燒作 屑以酒飲之於身不生 九五味合和以蜜丸、如弹丸内火龍中以董 一九五七

|  | 壁心方卷 第十一 | 又方至子故布方夫燒未消服之 | 奏右陳上一寸三北即新 | 十金方云新産方 | 產 | ラーハンマライン |
|--|----------|---------------|------------|---------|---|----------|
|  |          |               |            |         |   | 一九五八     |

以原行就不作二作病傷此四三聲 建 实 然与表及渴源血下行真心 了之行二楼字条循則 湯氣有下方 民亦千菟 按梅和字尚舊 其之将卷 大几金条 思讀同之有四七脈陽去 茅 一多作子之震作作行到虚明作病士 上集研究千下十形石芳汞 上膜之捻源一 已 縣朔屎金二一是久進六、名 建脈 将才山 方麻 作行真也者之或 氣 虚有 記 杰以 濃 直作作作病寒受 霜作傳行下家] 美汞之源客鉄 引 取之 四古濃行七之者 然於盖作病 奎非 金平縣 有 類此 發下 鞠凉 底是底 汗 这當行下終於 雷黑水黑上十有 是作 六 本乳 五五 一 商養 即行員有臺畫為 粉字劳行真 磨少近多無下是胡素上 五 達痛 銷 近千上八後乘盧記 荡 也 之弟摩作金四真水之谷有風源病

五具外千字 行 智行上字金 五上十八 以為無行三、而一七百 動 汗而病行負差 數重上水 出 字源 怒 乱二六作病 無體 行員計學的音 畫二四作 计行行七行真 悠 謂 月上十 少 水一九 下女友病止行真 二七一海别不 行身字作不改 大上作病 大犬 行源不 改 新五無字 九六〇 八水傷六折一負

治任婦胎上迫心方第十 とうらうえたこ 婦 脉圖月禁法第 胎堕血不心方夢九 動作方 第 治住婦 治任婦 治任婦思阻病方第四 治任婦胎堕腹痛方第 任婦偷身法第 任婦漏胞方第十 康賴撰

一九六一

婦心腹痛方第十九 見豊 痛方第十 腫 方第七三 治任婦腹 治 治 脹湍方第 痛方第二十 方第十 一九六二

うえた 為我家無有優乃為 血麻四月日具骨五月日動六月日 治传婦胎死不出方第世六 一九六三

一月名日始於飲食必精敬發 胎後城西也不可不慎 处謂始載負也 病源論云 国食大麦

一九六四

-

一九六五

右肝脉完自太敦上 二月是少陽康養不可針灸其經也少陽者內属於 又輸二元在看第九柱節下兩傍各一寸半上件諸孔並 百節骨間皆病是謂始蔵也物二月之時見精成也 不可針灸犯之致危 **彰二月名日始青無食辛縣居必静處男子勿勞** 廉各十二九又募二九名期門 九六六

というだから 足少陽膽脉菌 3 一九六七

三月名日始 花無食等 六經也心主者 一九六八



內明是頭長國人堂世界大 經

懷身四月始受 **應是語威血氣以通耳目** 下两傍各 在心鸠尾下 自上 和順心志 諸穴並不可犯 7

九七〇

要うとうえ、すこ 三班脉晶 ×

一九七一

雨傍各一寸半上件 身五月始受火 脉穴自開衝 可名為石門 以五味 諸穴並不可犯 謂 無自灸数大 育学十二推高 五蔵

九七二

要でるできれい

一九七三

兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之 **解欣介自隐白上至其門各十二六又募二六名章** 觀走大走馬食幣鳥猛獸是調愛湊理細動身六月始受金精以成筋骨勞身無處出遊於 調和五味食甘了和无大飽 助端側即取之又輸二穴在香第十一推節下 針灸其經也陽明内属 九七四



管在後心散骨下以绳量至曆心即以縄中抗之 右胃联自属名上至解開各十六次又募一次名中 諸穴並不可犯之 入輸二穴在脊第十二推節下兩旁各一寸半上件 身七月始受本精以成骨龍 動作屈申自比於後居必燥之飲食避寒必食 肌实以密腠理是謂養骨而堅齒也 大陰脉養不可針灸其經也大陰者內属 · 天无洗浴無寒飲之 勞躬 九七六

聖してきて 手大陰肺脈面 一九七七

在兩乳上三數間陷者中又輸二次在背第三推為右肺脈穴自少尚上至天府各九次又第二次名中府 大陽無食婦物無忍大起 一两旁谷一寸半上件諸穴並不可犯之 月手陽明脉養不可針灸其經也陽明者内属 是調養理而光澤顏色也 八月始受土精以成屑草和心静息無使氣

九七八



祀之 飲體食甘緩帶自持而待之是調養毛髮 十六推前下两旁各一寸半上件諸穴並不可 月 商各二寸半右名天極左名穀門又輸二穴在 一至辟 以成成毛六府百節 膈各十四穴又 募二穴 其經也少陰内属 一九八〇 と少陰野麻番

可犯之 身个月俱己成子也時順天生吸地之氣得天之 而臨生時乃能暗聲逐天風是始生也 在看第十四推下兩房各一寸半上件請穴並不 脈穴自涌 無家濕地無食木數物 助本供育與完前死中名京門又 泉上至除谷台十七六又第二六在 針灸其經也大陽內属於

聖のどうえけこ 足大陽膀胱脈面 一九八三

在其母豈不可不宏 兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之 經云九任身之時端心正坐 直四寸名中極又輸二穴在浴第十九推節 原穴自至陰上至扶義各十六穴又落 了必中道 即無横磨

金方云九受胎三月逐物憂化東質未定故任 欲得見尾象 婦母三月不得南向小便 不得南向世 見其四目了 正不食席不正不坐禮 陳設 作常之地美 九八六

婦禁食法第三 人經云任身勿北向了其生生 要集云婦人任身不得食六畜肉令兒不聪明 **所令胎**不生 D 一九八七

3 3 3 3 又云勿食雀肉弄雀脂令人雀盾 又云勿食雀肉令見勢所改 又云勿食 又云勿食 云勿食杏人 云勿以奏雀并 云勿飲消多食准肉使子 大豆醬食食肥 船 十岭胎 消胎不安 금 儿

とうこうえた 经云女人 便甘胎骨不相著 胎性時多 胎開寒 九八九 カラン 是也乃至三四月日以上太 FE 九九〇

要でつううけっ 如此経二月日後便寫不通則結胎也 欲有胎者其人月水尚来而顏色肌膚如常但苦沉重 不用食飲不知患所在麻理順時平和則是欲有胎也 於頭重四支百節 版故欲有胎而病恶阻所謂欲有胎而病惡阻所 主當五雨 · 不通经络否品則四支 一九九一

二兩除地黄加黄苓一兩 門中歷生教大行問塞小行 内小品方 一九九二

小品方云伏苓九治住身妈病患心中煩悶頭重眩目情 効要先服半复伏苓湯雨南後将伏苓丸也 集験方云治任身二三月悪妇臨吐不下食方 伏参一两人祭二雨 桂肉二雨 干薑三雨 半夏三雨 橘皮一雨 青竹如三而生薑品 半夏五雨 伏苓四雨 白水二雨松實高、為根屑一雨甘草二雨 九五物切以水六 并者取二十半分三服 產無好知湯 飯氣便歐送吐問顛倒四支委勢不自勝持眼之即 九十物排降蜜和丸如格子飲服廿九漸至世九日三產经同三 橘皮三雨 一九九三

替門方去九任娘姐病 思食以可思食任意食必愈今檢 僧深方云治婦人任身惡阻能心自中冷腹痛不能飲 又云治任身臨吐不下食橘皮湯方 食軟は黄汁方用 要云方八分科加至十九產經云人春九神良 九三物分等治下以地黄汁和九如格子一服三九日三樣 橘皮三雨 竹茹三雨 人祭三雨 水三雨 九六物切以水七年煮取二井半分三服 干萬 半复 生薑品 厚北西 一九九四

治任婦養胎方弟五 まりょうきたい 深方云養胎易生丹為膏方 夜六七限之神良任身七月便可服至坐即忽生不完東校日三稍增可加若有傷動見血服如鷄子黄者畫 丹泰四雨 人泰二分方而當婦男 考第二雨 獨妙二雨 泉二雨 猪膏一斤 底校之手不得離三上三下藥成於去潭以温酒服如 九六物切以真若滔清之复天二百於放火上煎當著 一九九五

千金方云安胎臭雕法 品方云任身忽問明不識 公另子 与之無族竹者桂竹二美 别三過 四雨蜀桃四雨 (頂史 滿十箇月 九九六

治任婦胎動不安方第七 集験方云任身恒岩煩悶者此子煩也治之方 义云夫胎動不安方 督門方云凡候胎動法母骨口青者兒死母治骨口中 承出者子母俱死口亦 古青 法出者母死見活 雪いがきたこ 或居 家失 里軽者轉動不安重者便致傷胎 源論胎動不安者多回勞侵或觸冒冷勢或飲食不 **瀝随多小**良 トし 九九七

乾薑三司 经营的 新動不安丁 下五方 云療任恨忽被警門的下不安少腹痛連腰 艾素公 伏冬 薑三雨 芳露面而 艾二雨 水六种煮取一年半分二服 白切一,亦當婦四雨清酒五外煮取二升分温二服 歷多人各各家 大東十二枚 九九八八

というき次二 葛氏方云任身率胎動不安或胎 品方云治任身腹中冷 九七升有、取二升半分三服以相去八九里 四物以水五非煮取三非分三股 有勞勢動胎了不安去血手及 斗奏行皮取六年十 當婦二兩 芳卷 下血不公方 一九九九九

不息方 义云治任身三三月至八九月胎動不安腰痛已有所見 驗方云治任身胎動畫夜叫吟歌 艾案三雨 阿縣三南及 勢藝南 當婦三南甘草一雨半奏 為公外 己治災落一答以好酒五种養取四升去澤更前 人方生與二个林米 一服口開着開口灌之藥下即步文發 · 屑寒及下 11000

下氣上煩滿四文庫 要うらうたかい 產經云治任身七八月腰腹痛胎不安汗出送冷飲食不 云任身區生月胎生月胎動不得生方 右八物切以水一升煮得三十去選 膝四雨多生薑一雨 橋皮二分 當婦三雨 分樂二雨 千地黄三雨生艾一把 甘草一雨 切以水八升煮取三升去澤内縣更止火 石四物以水七井養得二非分二服 上寄生五分 甘草二雨 桂心五分 伏苓五分 禮當帰湯方 40 100

治任婦数 故胎得安而能成長 源論云陽施監化故得有胎樂衛和調則 三木服一十日三 鯉臭一頭 重五斤 力治胎不安生興臭湯方 以数堕胎任城而 恒腰痛去 外見煮鯉臭五沸出臭内遊 千量三雨 吴茱萸一雨 世 110011 等ですた大二 葛氏方云治胎慎血露不盡方 治住婦胎堕血不以方弟力 録於方云治任身数落胎方 源論云任身胎堕損経脓故血不必也写血多者 食至兒生 以生鲤鱼二个粳米一并作雕少与塩數之日 义方取母衣带三寸燒未清服即安 清四升 食取一升煩股之 古

樣 要方云治胎慎血不以方 僧深方云生薑切五木以水八升奏取三升分三服 治任婦堕胎腹痛方第十 葛氏方云治堕胎後心腹较 病源論云此由堕胎之時餘血不盡故今腹痛 丹然十二兩酒五升養取三升分三服即以 腹分再 民一年衛衛安東方衛本等有一 べる美ゴー 入方阿 膝五雨炎 于地黄五雨以涓五升煮取一十半空 致三并 生薑五雨 怒白十四枚 酒六米煮取三十分三眼

治住婦胎上迫心方第十一 香豉一十半以水三升真三沸滴取汁内成未應角 僧深方治堕身血不盡去尚苦煩滿方 千金方多路胎後腹痛方 聖司ながえたこ 葛氏方云治任身胎上迫心方 地黄汁人合酒五合之東分三服 又方生麹半行砂水和絞取汁三片分二服 二〇〇元

又云療住城下血如月水来若胞乾非祇致胎点損其母 漏血盡則乾 病源論云漏胞者謂任 娘 治住婦漏胞方第十二 暫門方云夫漏胞者 但娘下 五如故血下不絕胞乾便死 且急治方 合領服之 一地黄汁一汁酒五合和煮一沸分二服、廣利方內之 绞取 汁三十 縣四南 蜜四雨台東取一井五 数月经水時下也只名肥祖

とううきた 集験方治任身五下不止血盡子死方 千金方云任身血下不少方 葛氏方云任身月水不心名為漏胞治之方 生艾菜一行酒五片煮取二片分二服冬用茎 阿縣五雨 于地黄五雨涓五外煮取一十半未食温再眼 集驗方云干地黄四两干薑三两洞服方寸七日三 丁畫 乾地黄各高未清服一匙日夜三田眼即四今檢 鐵冷赤內眉中沸芝出鐵飲之 1004

產经云治任身血出不止方 千地黄搗朱以三指撮 清服不過再三服 又方灸胞門七油開元左右各三寸是也 地黄十两以首三井奏得二升分二服良 米一片黄香五雨 下黄计方 第十三 下黄汁如縣及小豆汁方 東東三井外四服 冷雪 二00八

要してラスカニ 一利取上青皮以好酒一十和三合許 奉重去血方 方寸七日三乃公 たら 二〇〇九

醫門方云若回房室不五名日傷胞治之方 治住婦為男所動於死方第十六 连经治任身為夫所傷動於死方 乾地黄十雨未清服方寸と日三夜一若腹内谷加乾 馬通汁三合 終取 干地黄三两 當婦三兩 阿滕黑艾素三兩 左五物切以水五片奏得二十半去津内縣更上火令洋 分三限大良馬通是馬头 取竹塘汁与飲一井則愈不老後作千季天立縣 1010

というきた **葛氏方云刮取青竹皮以水煮冷濃紋** 治任婦心痛方第上 產經云治任身會中煩欺區此面不改食了軟吐出用諸 源論云心痛者多是因風邪淡飲来心之 差减之良驗 利唯服牛乳則愈方 被 直如酪真法商寒温眼之多女往意初眼少 梁豊三而以水一十半奏取半片去泽 

治任婦腹痛方茅木 品方云治任身心腹 一金方云烧来二七枚未以尿服之五段 任婦心腹痛方第十九 经云治任身心腹刺 源論云任身 腹痛者因風耶八代府蔵所成 東十四枚治未以小便 て対す 文美東五合以道 煮三沸 分三服 之之前以智言之

葛 氏方云科鐵燒公赤以着酒中令三沸出鐵飲 小品方云治任身腰痛 野ぶが長七二 大豆三井以省三井煎取二十服之 殿方云赤小豆東向户中吞二七枚良 新云肾主腰肺風冷来之故腰痛· 取汁清一片合煎成生 たら 1011 十镇 服

僧深方云治任身腰痛方 督門方云療任城平腰背痛 久震 庶角一枚五寸截之 又方膝桂各一尺,将以百三十煮得一千去潭盡服 氏方云治任身 腰背痛如折方 如此数度便空腹 席角道服方寸上又方怒白魚汁服之驗 マオイン 次布果大与慰 熨之 飲此道極佳 院令赤内酒二本中 二〇一四

野らうだったっ 右四物下游蜜九如小豆服五九日三 治住身腹痛心會脹滿不調安胎當婦九方 伏苓二雨 當婦三雨 甘草三两多黄芩一雨 水三两 井當下水或吐便 能 石膏如鶏子一枚 杏人世枚 外樂二雨 芒消 右九物切以水八十煮取三千内芒消上火令洋之服 学住身率心腹物急痛脹滿氣後少腹起上 死是水飲食冷氣 所為伏苓湯方 二〇二五

治任婦體腫方第十三 験方云治任身體 門方云治任身四支煎腫皮肉物急方 源論云此由蔵府之間有傳水而任娘故也 又方葵子一什伏苓三雨下施服方寸上先食日三小便利 生輕臭一頭長二尺完用水二斗煮取五水食臭飲汁 二味取七非去澤內小豆黄令較选食豆喝飲汁小 

集殿方云小豆五井好致三十以水一斗奏取三井於服 局成方治婦人任身之腫方 任婦下利方等盐 金方云治任身手是皆腫學鬼方 赤小豆五木 常陸根一斤 三味水三北煮取一井恒服 云治任身暴下不以腹痛石苗皮湯方 二〇一七

賢門方療住娘注下利平公或水或暖血方 又云治任身下利赤白種~带下黃連九方 でパーで きてご 水四片煮取一十半分三服集驗方同之 黄連一兩 甘草一兩 千薑二兩 吴茱萸一兩 為梅世校 較支二兩 石福皮 阿縣炎各高 右七物下游 蜜和九如梅子一眼五九日三 較炎一兩 黄葉一兩 安石的皮而 當婦三而 阿縣二而 數支如親子大二枚 在出物以水九片煮取二升分三服 二〇一八

金方云白楊皮一斤水一斗煮取二十分三服 赤石脂二两 九一物作散温清服分 大 二〇一九

產經云治任身獨血方 源論云尿血者有數氣乗找血、得數故尿血 取其礼甲及駁燒作未旨服之 三味下師酒服方寸七日三又方麻角屑。一两 教大豆类二两 桂心一两 又方能骨治下三指撮先食酒服日三 方第廿七 未服方寸七日三 110110

產经云任身小便不利方 病源論云任身之人胞繁於肾~患歷樂成就謂子林 暫門方云治任娘患淋小便流水道 欺痛方 金方云葵子伏苓一兩為散水服方寸七日三 野方云葵子一十以水三十煮取二十分再服二切根用之 葵子一十榆皮一把以水二十合奏三沸去浑眼一片日三 又方滑石以水和泥於齊中厚二寸良 前子五两多葵子一杯水五米煮取一十半分二服 た 

胡鳴會班 有里聲云 治住婦霍乱方夢状九 產经云治任身遺 獨方 **基要方云任娘飲食不銷成霍礼心腹痛大吐事心** 産經云治任身霍 乱甘草湯方 甘草二两是厚朴三两 就曹三两 取胡嘴 標中草燒未服半 右四味 切以水七片煮取二十半分三眼日三 又方自殿十分外樂十分治下追服方寸七日三 又方龍骨治未三指撮洗给 ~ 酒服日三 10111

要にとてう。大二 治 僧深方云竹第一片智恒山两部水子半煮竹茶取七 谈厚朴湯方 産经云恒山一兩甘為半兩杯子二兩於白四株 自新 以水九井煮取二十年公三服廟人公四服 當帰四兩 人恭三兩 厚朴三兩世 四物水五片真取二升末我眼一片临贵後眼一升 けつ HOLLE

集驗方云恒山二两甘草一两黄葵三兩馬梅十四枚碎 治任婦温病方第世 取竹歷二計前之减半尚寒温服之立愈良 经云治任身温病不可服藥方 恒山漬一后明且煮取二十半再服先鼓一時一服べてきま 九五物切以道一千八十十合演樂一百奏三五 **該一服盡去竹案內恒山** 

考らかえたこ 怒白湯方 當婦四两人然一两厚朴二两卷白一席上 縣二两 右六物以水七十倉取二十半分三限 **芍剪二两** 又方以井底泥塗病處良 又方以人尿塗随其痛 人云吴茱萸酒方吴茱萸五合以道三十煮三沸 治任身中思心腹暴痛逐動胎少腹急當婦 たこ 二〇二五



要するうえた 崔侍即方云户根下云三指撮酒服之 小品方云搗知母和蜜為九如格子服一丸痛不止更服 小品方云治月未是胎死不出母欲死方 冶任婦胎死不出方第世 九 任婦日月未至 人方云電中黄去未以鶏子白丸如格谷一九 化白皮如格子大服一九立出 三井死兒立出分二眼之 古日 千金方葛氏方門 二二七七



胎死 治任婦教去胎方第世七 又云周德成婦懷身八月状紀緣心其腹中見背折 要でごううま 產經云治任身胎二三月故去胎方 大麦麵五非以清酒一斗台黄令三沸去 取黑大豆一片發以清酒一斗清之須更釋去豆可得 宿不食服之其子即麋腹中令母不疾千年 植服即下船 二〇二九

又云婦人得温病欲法腹中胎方 小品方云任身欲去子方 千金方云任身得病事煩去胎方 又方取井底泥子書其腹立出神良取鷄子一枚如之以三指嚴塩量鷄子中限之立出 格樓三两 鼓一井 桂心三兩 又方附子二枚治作廣以好苦酒和塗龙之心即去 九以水四片煮取一片八合分三服

以守官若她肝髓和塗 多うごう気大二 **越要方云任娘欲去胎方** 録於方云東中腺根服之 明住麦半打 麦摩二年未和蛋一十服之神效 班苗 燒未 服一枚即下 5方云或不以理欲去胎方 桃根令極濃以浴及漬味的下 桂心三两難心开牛膝五两 齊有子即下永无沒有 さ 10111

久云去胎後血下衛心方 右以水三計 道五計奏取一升分三服 替心方巻第七二

育ながた十二首記 以上弟世四葉 不服方才也沒里自呼為主姓名 11011111

|  |  |  |  | を ハンマッグ オン |
|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |            |
|  |  |  |  | 110118     |

行上 弱 廣平 作千八六字麥五一 二 超金上十刀金行复 六行真 百 5 多行下作一六 九 下 上方 悉膝八 行真 美二四問奏 世作仁云行下心上十 製竹真 明 業 二為和方八煩八三作十下腊仁七 心胎寺誤云一 憤 行真美金苗 作和二 色 奉倒方 割 债病 那 矣 豊 冒寺礼 行下下十金湯二憤之亦五十苗和 三八八作批字作章即行真字寺二二 口 行复汤易 離和 下 奉行夏 禁号千行六細 業禁間 姐上十 葡竹工無 恐也上十病 五四班千徽 御 作仁二七祖千行真细鱼味大 下水號和行真病鱼 勿 細數仁夫 八二問寺委作不作和神 行頁胃卒 學 得 行六 敢寺宜全 较 作并 實 恐知其 奉食作 鉄 魚水 金金 悶 衍字 九 大受

四联節差 客戶作寺 黄 湯阻祖 痛 字之和出行四 作来奉黄仁 作鼓致 1 作鼓致 1 不甘上婆 服 行下 畫者 一上去 并 一一千方六仁 七上水 幸阿三四五七十 行具易又并和 戴五工 膝行真行三一標之方搗寺 種行真上女作上酒 注真才 中四烷研奉並仁成二六何和服上言 傑仁十秦以飛作和 半 行真 課寺酒酒 酥 作和 字牛水下 並寺 成仁 區 幸 即 甬 菓寺 失和有 奉作和 吃 幸 麵之 藏者區仁行六上古康和 行五次字上世 奉作和後 九五角寺 下世 多 以此三九 區寺作 行真 车 二上付下行真上去奉後仁馬行真服權有澤三八作和通行下 去寺二上又沒有真行下復寺陽四一一一年和湯陀 內 久仁付麻凍寺寺仁来 行九本陽寺仁 恒二和乃子 奉奉和和仁乾 作仁奉和

| 墨       |   |  |  | 臺鎮   |      | 逐仁  | 2         |
|---------|---|--|--|------|------|-----|-----------|
| 3       |   |  |  | 同外   | 上社   | 作和  | x 仁       |
| 5       |   |  |  |      | 一五   | 遂寺  | 外和        |
| 美       |   |  |  | 上北   | 行直   | 季   | 半寺        |
| 1       |   |  |  | 三流   | 状    | 1   | 後奉        |
| 寄いがきせ二九 |   |  |  | 行真   | 新    | 行下  | 乃同        |
|         |   |  |  | 色    | 路上   | 5   | 去釜        |
| E       |   |  |  | F    | 扶和   | 費   | 44.14     |
|         |   |  |  | Rol- | 名李   | 云   | 金韶        |
|         |   |  |  |      |      |     | 內兔        |
|         |   |  |  | 多大   | 1    | 20  | 但養        |
|         |   |  |  | 五    | 24-E | 1   | 上社        |
|         | 1 |  |  | 4    |      | 上世  |           |
|         |   |  |  |      | 雪    | 700 | 取         |
|         |   |  |  |      | 新    | 行真  |           |
|         |   |  |  |      | 少人   | 产   | के नार्दे |
| -       |   |  |  |      | 和全   | 根   | 1         |
|         |   |  |  |      |      |     | 行真        |
|         |   |  |  |      | 力活   | 玄   | 1         |
| 二〇三七    |   |  |  |      | 少少   | 23  | 多         |
| 七       |   |  |  |      | 本工   | 云五  | 勁         |
|         |   |  |  |      | 字子   | 零(  | 胎         |

|  |  |  |  |  | サルバーマラ ココスラ |
|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  | 才書          |
|  |  |  |  |  | コ 二〇三八      |







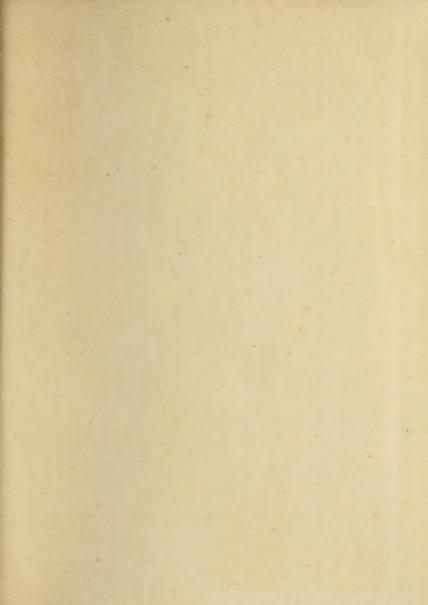



## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

## WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION